





永遠の乳房





エジアトのスフェンクスと思

PL832.A4 E43 1925

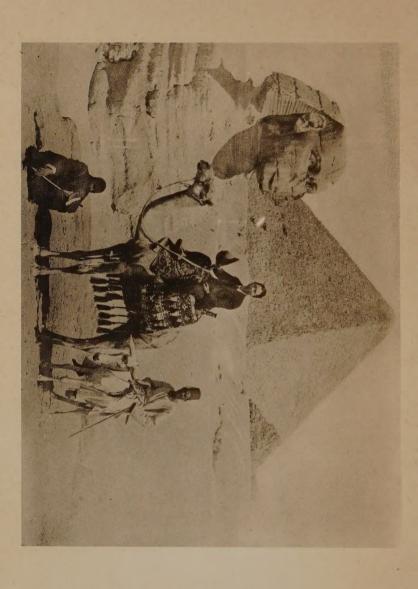

Hカヤーのドレチカのたとは、

n は内なるもの」生命の詩となり、外なるものは、表象の詩となる。 つては、科學も、哲學も、宗教 れて、私 私は詩の外に書けない男であるかも知れぬ。私はそれが上手、下手と云ふことを離 の胸の渦巻に、さうした旋律の外、感することが出來ないのである。 も、經驗も、生活も、凡てが、詩になる。 内なるもの 私に取

に、囚はれた。 は詩をよう支配せぬ。私はたゞ魂と愛と眞勇と十字架を歌ひたいのだ。私はその爲め がミルトンの耳朶に囁いた如く、「詩」も私に多く物語る。私はそれを待つことなくし て書き附けておけば善いのである。私は詩に支配せられてゐる。たゞ不幸にして、私 私は、 これから、もう少し多く詩を書くであらう。私の眼が悪くなると共に、「詩」

歸 につれて踊を續けてゐる。 つて來た、 -1-·二月 の太陽が、本所のバラツクの硝子障子をポカー、照らす、一昨日秋田 私には 南 の太陽がうれしい。保育所の子供等は足調子面白く「マ 市から 1

善いことの爲めに。そこに、私の詩があらねばならぬ。

蠶は一眠、二眠、 三眠をねむり、 肉體はやがて、透明體に變る。私にもその透徹す

る魂の詩が欲しい。

さい一部分にしか過ぎない。 私 の詩は、 私の生活である。 私の生活は、 私の詩である。 言葉は、 私 の詩

それは私の作つた詩の凡てゞはない。然し發散したものゝ凡てゞある。中には數篇す ものを百數十篇書いた。今こ」に一概めになつたものは、それを集めたもので 生活を通じて見たる散文詩が出てゐる。その外に、私は過去七年間に、自 の通路」「雷鳥の目醒むる前」「地球を墳墓として」の四冊には部分的であるが、 つと舊いものがある。 「淚の二等分」以後、私は、多くの散文詩を書いて來た。「地殼を破つて」「 由 星より星 詩 あ の形の 私の る。

私は、歐洲を廻つて、たゞ幾十篇かの詩だけをノートに書きつけて來た。

|       | III |                     | II    |            | I |
|-------|-----|---------------------|-------|------------|---|
|       | 全   |                     | 大     |            | 坊 |
| 秋 の 空 |     | 摩紙にかきつけし歌 留 置 場 の 歌 | 水は聲を擧 | ふ置わ坊しまがった。 | P |
| 次の市   | 市   | になります。日本会           | 野を    | クルの元       | 0 |
| 胸像    |     | つけりのの事              |       | んたよの生る赤    | 赤 |
| 空下響   | 響   | 水は壁を撃ぐ… ととなったのはし歌…  | <     | れた生人形 飯    | 飯 |
| 上て    |     | 給 <                 |       | 100        |   |

子供等の天の使の顔もあり、地殻を刻む創作家としての勞働者の顔もある。 うれしい「魂の藝術家」として、みな輝く顔を持ち寄る。そこには勿論貧しい人々の び上つて、私等を上に引き上げてくれる。イエスの群の幾十人か、幾百人かは、みな しい顔をして、こまめに働いてくれる。ゲルションは泥中の蓮のように、苦海から伸 持主である今井さんが居るし、律義な働き手の木立さんが居る、忠實な黑川さんが美 私は本所の「愛の集團」にこの上なき喜悦を感じて居る。そこには、輝かしい顔の

また、私の藝術であらねばならぬ。 された。それで、私はまた西に歸つて行く。そして、また嘆きの子とならう。それも 地震の為めに出て來た私は、本所で幸福な私を發見した。神戸の悲しみは、全く癒

九二五。一二。三

Щ

賀

本所松倉町バラツクにて

| 街 |   |      |    |     |      |    |
|---|---|------|----|-----|------|----|
| 頭 | 河 | 揚    | 向  | あ   | 丹    | 老  |
| K | 南 | 7    | 隣の | ん焼  |      | 1  |
| 7 |   | ال ا | 8  | 0   | \.In | 0  |
| 歌 | 9 | 江    | んち | おぢ  | 波    | 郡よ |
| る | 平 | 9    | や小 | 500 |      | 1  |
| • | 原 | 屍    | 僧  | 2   | 栗    | 親  |

生 説 簡 響 通 選 擧 の 歌 簡

魂の分泌物 誰が子ぞ酒杯に親しむは? 國爾寮の友の爲めに…… 深草青华團 の分 一一日一詩 巡 歌

| 奇      | 絕 | 4  | 電 | 爭    | 朝 | あ  | 汽                                     | 淚  | 急        | 待 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | b                                      | In | 鹿 | 瓦  | 車 | 题 | 整  | 無  |
|--------|---|----|---|------|---|----|---------------------------------------|----|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----|---|----|---|---|----|----|
|        | 望 | フ  |   | 議    | 9 | 7  | 車                                     | 多  | 行        |   | t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        | 里  |   | 9  |   |   | 9  | 花  |
|        | 9 | 丰  | 線 | HSEG | 1 | 7: |                                       |    | 電        |   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        | 山  |   | 砂  | 您 |   | 芽  | 果  |
|        | 淵 | イ  |   | 9    | 3 | 0  | は                                     | ĝ. | 車        | 合 | ケ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |    | 兒 | 漠、 |   |   | 萠  | 0  |
|        | よ | ス  | 0 | 32   | 2 | -  | 出                                     | 此  | チの       |   | ン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        | 林  |   |    | 沈 |   | 60 | 下  |
| Dan da |   | 15 |   |      |   | 電  |                                       |    |          |   | 2/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        | 12 |   | 大  |   |   | 3  | 1= |
| 歌:     | り | 人  | 燕 | 日    | C | 燈  | る···································· | 頃  | 新······· | 室 | 19 de la companya de | 暮~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | C  |   | 阪  | 思 | 風 | 頃  | て  |

| シロアムの他に 眼を洗ふもの  |
|-----------------|
| ニヤのマルタ          |
| グ ツ セ マ 木       |
| D A             |
| ジオツトの勘けるフランシス   |
| メッチの墓にて         |
| サポナロラの墓石の上に立ちて  |
| コンドラ船           |
| プ エ ユ ス         |
| ルーテルの室にて        |
| ウキツテンベルヒの教會にての前 |
| デンマークの 雲雀に 奥ふ   |
| 獨逸の爲めに          |
| ヴェルダンの守り        |
| テアテル・デュ・フランセエ   |
| ノツトルダムの新――巴里にて  |
| それは正當なりや        |
| К. 1572         |
| エテンパラ成          |

## XI E

## 日よ 歩みを止めよ――日本を外に

| TI                                      | n      | 歷 | te     | t                                                                                           | 何                                       | 東          | 太            | =    | 刺     | リン   | 3     | それ      | ミッシ  | メン             | 2      | 都かに東雲ぞ隣く | B         |
|-----------------------------------------|--------|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------|------|-------|------|-------|---------|------|----------------|--------|----------|-----------|
| ツュ                                      | D<br>A | 史 | ~      | ン                                                                                           | 故                                       | 1-50       | 5.74<br>F.14 | 1    | 戟     | ンコ   | ンペ    | T.      | "    | テ              | €.     | 270      | 4         |
| チー                                      | X      | 史 | ጉ<br>• | ント・                                                                                         | 我                                       | 仕か         | 任の           |      |       |      | 71    | では      | 3    | ブ              | 3      | गंद      | 井         |
| 1                                       | N      | 9 | 74,    | >9                                                                                          | 九                                       | 1          | 波            | 3    | 9     | ルン   | ア     | イイ      | ン    | ルグ             | 2      | 水量       | to        |
| デール                                     | 0      |   | サ      | ヴ                                                                                           | た涙                                      | 0          | 0            | カ    | 交     | 0    | リアル   | æ       | 0    | Ī              | 得      | 70       | 11-       |
|                                         | 銅      | 足 | H      | 13                                                                                          | 9                                       | 歌          | Ŀ            | 5    | 響     | 淚    | •     |         | 水    | ーンの            | 2      | 1185     | め         |
| 協                                       | 銅像     |   | 0      | 0                                                                                           | 爲                                       | 加          | 1-           |      |       | 0)   | ヴ     | 模       | テ    |                | 月      | 3        | 步を止めよ-    |
| の協同者                                    | 9      | 跡 | 塔      | 力                                                                                           | め                                       | 持          | Mi           | 2    | 樂     | 改    | ・ヴアレ  | な       | 12   | 33             | 夜      | 1        |           |
| 有                                       | の前にて   |   | 塔の上    | のカシドラルにて                                                                                    | の爲めに造りしか?                               | 東に住むもの歌を持つ | 太阿洋の波の上に踊るもの | さらば! |       | 源の故に | 1     | ス様おやすみ! | ルにて  | "Contemplation | ろみ得ぬ月夜 | भेः      | ーハワイの友を歌ふ |
| :                                       | -0     | • |        | ラ                                                                                           | 1                                       |            | ()           |      |       |      | は魂を持つ | 07      |      | ten            | :      | ノル、の街に   | ワ         |
|                                         |        |   |        | 1-                                                                                          | 73                                      |            |              |      |       |      | 弘九    | :       |      | du             | :      | IV.      | 1.        |
| :                                       | :      |   |        | 7                                                                                           | ?                                       |            |              |      |       |      | 持     |         |      | ati            |        | 0        | 友         |
| :                                       |        |   |        |                                                                                             | :                                       |            |              | :    |       |      | 3     | 1       | :    | on             |        | 街        | 760       |
| -                                       |        |   |        |                                                                                             |                                         |            |              |      |       |      |       |         |      | "              |        | 1-       | 歌         |
| :                                       |        |   |        |                                                                                             |                                         |            |              |      |       |      |       |         |      |                |        | -        | 3.        |
| :                                       | :      |   |        |                                                                                             | :                                       | :          |              |      | :     |      |       |         |      |                | :      |          |           |
| :                                       | 1      |   |        | ***                                                                                         |                                         | :          | :            |      |       | :    | :     | 1       | :    |                | :      |          |           |
|                                         |        |   |        |                                                                                             | - :                                     |            |              |      | :     |      |       |         |      | :              |        |          |           |
|                                         |        | : |        |                                                                                             |                                         |            |              |      |       |      | ÷     | i       |      | :              |        |          |           |
|                                         |        | : |        |                                                                                             |                                         |            |              |      |       |      |       |         |      | -              |        |          | •         |
|                                         |        |   |        |                                                                                             |                                         |            | :            |      |       |      |       |         | :    | :              |        | :        | :         |
|                                         | -      |   |        | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |            |              | :    | 1     |      |       |         | :    | :              |        |          | :         |
| :                                       | :      |   |        |                                                                                             |                                         |            |              |      | :     |      |       |         | :    | -              | :      | :        |           |
| :                                       | :      |   |        |                                                                                             | :                                       |            |              |      |       |      | ;     |         | :    |                |        |          |           |
|                                         |        |   | :      | :                                                                                           |                                         |            |              |      |       |      |       |         |      |                |        |          |           |
|                                         |        |   |        |                                                                                             |                                         | i          | :            | 1    |       | 1    | :     |         | :    |                | :      |          |           |
| :                                       |        |   | -      | :                                                                                           | :                                       |            |              |      | 1     |      | :     |         | :    | :              | :      |          | *         |
| :                                       | :      |   |        |                                                                                             | :                                       |            |              |      |       |      |       |         |      | :              |        |          |           |
| :                                       | :      |   |        |                                                                                             |                                         |            |              |      |       |      |       |         |      | :              |        |          |           |
| :                                       |        |   | :      |                                                                                             | :                                       |            |              |      |       |      |       | :       |      | -              |        |          | :         |
| :                                       | :      |   |        |                                                                                             |                                         | :          |              |      |       |      |       |         |      |                |        |          |           |
| :                                       |        | : |        | :                                                                                           |                                         |            |              |      |       |      |       |         |      |                |        |          |           |
| :                                       |        | : |        | :                                                                                           | :                                       |            | 1            | :    |       | :    | :     |         | 1    | 1              | 1      | 1        |           |
| ======================================= |        |   | 三元     |                                                                                             | ======================================= |            | 意观           | 治の光  | -100m | 1001 | .W00  | 二二五五    | 1月光四 | 二分             |        |          |           |
| 2.6                                     | =      |   | 76     | 1                                                                                           |                                         |            | 74           | 26   | T-C   |      | 0     | 206     | B    | 76             | مالك   |          | - time    |

坊 g, 0 赤 飯

## XII

|       | 永   | _     |             |         |           |             |
|-------|-----|-------|-------------|---------|-----------|-------------|
| 永遠の乳房 | 遠の乳 | 愛     | サハラの砂漠に日が沈む | カペナウムにて | 美         | 神よ          |
| 遠     | 0   | す     | ラの          | ナ       | L         |             |
| 9     | 乳   | る     | 砂港          | ウ       | Φ.        | ルサ          |
| 乳     | 房   | 日     | FI          | 12      | 9         | V           |
| 房     | 厉   | 本     | がか          | 7       | 門         | た師          |
|       |     |       | むむ          |         |           | 野しい         |
|       |     |       |             |         |           | 和へ          |
|       |     |       |             |         |           |             |
|       |     |       |             |         | 0 0 0 0 0 |             |
|       |     |       | :           | -       |           | *****       |
|       |     |       |             | i       |           |             |
|       |     |       |             |         |           |             |
|       |     | :     |             |         | 91000 09  |             |
| :     |     |       |             |         |           |             |
| :     |     |       | :           |         |           |             |
|       |     |       |             |         |           |             |
|       |     |       |             |         |           |             |
|       |     |       |             |         | 0 0       |             |
|       |     | する日本  |             |         | 門         | エルサレムを興し給へ  |
|       |     | ***** |             | ****    |           |             |
|       |     |       |             |         |           | *********** |
|       |     | 三九九   | 元七          | 三九六     | 三九五       | 元           |

村でパスマ時をがんとなってはなった。

近流赤紫今时三坊景 處: 飯: 朝\* 十 B たは。日気が 九 軒にい 5 生章 K T 礼 礼 L < B て ば b 李

しょ

坊やの赤飯



坊きパ やパ もア 知しは る ま V が

問き育を資本坊等一とパ 癖ない 片を人と 題だったやっパ だかながのア 心との E ح 5 0 配法 カ、町芸 は ので

がっ肌をの あもぬ篇た 苦ないめ る。 T L K は 25

性。持。貧災 芝 ての 生えるは V no から た中が K

パ 知 未 切 め 寒 か 村 性 小 パ る だ や け い け か し 作 で ア ま に は ず 冷 廻 ら く 等 v b 議 奔览 北京 村富 10 命の風かを LR 7 25 72 よ

な 大農お 育を捧き神なお 南を引きお そマッパ 世 0 マンパ き ま てげへま 京意越上家 眼炎 K ア・ア < ~ 호 たのいへ 虫な LK が 0 2 性に を なが す。 2 0 T 暫は ŧ つ 巢す K ? 時に りで 72 0 時報 中加 で

三表。質別別に対なるそれが、筋を足が越にまれ 73 2 Ξ 長旅 窟ら 5 ず 屋中 0 ま V 0 K 母学 0 b 5 \$ P 李 ^ W 0 0 祖は 母を ち p h

0

死亡一 日本

生品

^

仕つの

K

た

V

0 7

7

专 ^

K

ŧ n

山雪が

生意

て

ક

本是

貧る

L

V

人な

26

K

ねがりがれるとしなり

飛せるピ 真な近常さるまま、毛が T 2 > 似れ所にた まま、布と n 廻きら をのも を 7 アンに る。 し人なせ を ŧ K 7 のす 負\* 包? はん せで

雇さ なながべ パ は 守りま ず 0 ァ ~ 一人などり K が は Ł 生生 n T

ક

人な一たたんり いいか 知し尋う兩や 2 200 方は 眼の 0 K ま 0 pa が 為た 仕る ٤ る 開 ŧ ^ 7 ~ 8 0 < 時音 思思 め カン K た 親され K な 5 は 5 0 ح だ ٤

手で癇に悪き村まそ 十 パ 3 糖大太 0 K 0 五 パ 持。即多隨為 Bo O 7 £ 7 L ま は \$ 0 威な 0 6 た。 ^ 張战 な 5 b P

7

子。善真\* 近 な b 供とい 似れ所旨 な K な 0 子飞 さ 善い V 供品 50 6 を

大きくなったとき

50

神な思な苦く街を村な眼の真なパ そ 寝な坊は 夜よパのむや 勞らの 0 を K CL 質が小ささ中なア 後をつの 出たを でた は 一ちし 靜 乏情作 \* \* カン なのし 人生 人生 耐 K 26 26 b 0 4 ま 世

坊 1 思智 た P パ ٤ V 子三 t ア ひ は 供品 志 赦る 決さ 卖 K ^ L L な が 0 て て 頂 大抵 た 拾 戴流 ٤ き 4 ょ T T ま な 관 0 た 8 S

後官

心なの 幼をさない 坊营 8 な チ 2 E 5 る る B 2 n かい ļ 時音 な 1 ٣ 中多 が で泣な K 6 な ラ 大指 ば 事を 10 心是 パ パ 死し き から 配点 V ん < て で ア は で な ゎ ζ 6 ま す。 n な i V

で

30

李

が

もしも

15 バ ん 1 ٤ ア 此二 0 0 心之 處 配は K あ は る 0 で

す。

悲欢 >3 騷节 仲於 貧な痼なパ 坊 L パ 5 間ま 民治療物 19 p 窟ら持ち カン 7 だ 10 7 が な ろ は 5 0 7. 0 血も ? E 0 威な h 7 を チ な ン 張ばう F. け K b ラ B 7 ٤ 7

豪。出場坊でた 西に五 お 坊間 す 坊間自じパ そ い世中や ٤ の野な家をや しがひ 端性長旗 はの \$ 屋中 T 新出 人是 川加 0 17 0

まや 分がパ n なに がア な 5 罪る は K 氣會 人と 泣な が で < L 時に ま は す。

坊。善パ 泣☆ 額☆ 皺と パ \$ な 坊。 坊 P < パ < を か >3 前きぜ P B が 似片 ァ 樣 L あ ア ょ 0 ょ T は 額点 泣な 0 カン る K る。 泣 め ょ 0 < < < 7 そ 0 0 似片 0 1 K た 皺し は

ずん~ 延びて頂戴よ

坊きパモ富る獨しお 坊ば 友もパお プ ね を N P 人》 パ ま P パ n V 逸ッ Þ が で 得名 ァ ね た 0 1 ァ K V - h Ŋ は が L 0 3 は T デ 7 緒上 大震 跪會似片 生多 IJ 坊き な ル ٦. n 拜は K ァ き P た 1 200 チ 行即 < T 0 ま を る 1 V v 戦なか 待\* 額。 き ^ な ル ル = 李 K 0 0 を 1 が + 世 K た L 7 テ 50 日声 ح る て ル き 0 る。

寝ねお 25 バ 顔だ ま ま パ を ^ 7 ٤ 0 0 は \$ 0 ま 20 無む へき を 2 0 呼上 友に 7 J. ま

した。

戦た人と貧り憶む苦くパ 忘字 な n 0 ح 為たい 出だを ア た る ٤ 世世 ٤ な 80 L 0 7 な 界為 0

坊やの顔が偲ばれる

消ぎ 私な化かのし 夕 = 眼が ح 私是 結ざ からし 桶 等等 を h バ 核心 客やく な ば 不5 2 す 0 で 良力 車上 幻ないは 焦た 0 貧なん 可加 あ 0 李 煙也 2 民社 0 な め کے る。 開的 生世 室ら 見る K が 5 S 活 B 内to た < 口言 5 は < 2 を 倒空 腔。 坊 な L P n 0 病な V た た は ع 氣雪 ٤ 機· 立作 ٤ 上部 性 0 0 て た ゐ め る K

貨等 そ 眼の小な眼の汽き n を L 0 さ 車上 は 前きい 閉と い子供等を葬った 0 K ち 窓を 今等 に俗は 見み 丸意 る い棺桶 え ٤ つて る 私が多 から くの

わが見による陶酔

近常 赤紫 今時 處影 飯業 日本 九 炊た は 軒だ 5 K て 5 < n ば L b P ましよ。

○九二三・1・二五

更き性まそ 私生生的種 善 見こ見る 2 か 以此 10 愁さ n < を K を 0 がは 0 L 陶な 表。 面背 5 な 路 考 對於 持も 兒° た t を失い 醉 ح 現だに 白岩 b が 5 4 世世 す た B 82 込さ き 4 界か る 82 を ZA 0 陶き我ね な 額 愛き 中言 與意 کی h K 女なな だ 醉荡 -- ha 色な な を わ K ^ ح 自かか どおがかが ٤ 恍ら £ \* ( が ح て < 惚ら 兒音 b 心是 ٤ が 5 配 ٤ を n あ 0 专 が 思想 生\* た さ た 0 K ح 世 な 7 CL 300 瞬間が ٤ 拉加 る B 7 < E ち 有も n K

3

對於

L

7

ŧ

K

E

無な

何な

不平心

72

が

今日

は生霊

n

差》:

0

た

もの」如く

耳》 鼻点 坊言 旅院 旅 再点 立た機能 旅作 產等 小意い 父节 = 枕 a, 人なと 朶な ٤ K n さと は P 0 K = 5 鼻は H.a 出。 時もの 出。 彼如 K が T 小京 = rc, 如是 å. と る る で カン さ 0 = 額於 n 相為 杂 時音 < 6 5 す V 悲欢 三3 擦す る 接等 ٤ は 夜去 眼が 9 2 V 1.3 多がた 眼め ž Ł L 吾th 吾th 寝ね 月記 10 b 目位を す 坊营 4 兒音 る た 傷き K が 0 上之 る す 思想 P 0 0 時報 ま 0 14 額言 歴れ 眼が を t る à. ٤ 中加 カン 3 カン 中2 -6 K が 史し な 5 た 6 眼の n 0 立た現象 緒上 前共 で K K ح \$ ま た ٤ な ち n で K K 出い 5 る 見出 浮? な بخ で 6 え à° は て る る

鶏もとり 喜るこ 滿意 3 \*  $\Box$ 艦之 0 カ N る T 雀が 藏記 ッ で 飾さ ち 0 野のも る パ P 0 が = ייי る ۳. t 0 7 5 6 5 あ 北京 h P b K 0 間然 澤高 で あ 4 李 0 わ b な 世 K 小 F. 李 李 h 5 ヤ 屋や す 步 カン 7 ゥ ょ ん AT 2 カン

2

行い 小龙 天だ 5 天元 n 窓き のでな 0 さ L 7 カン S 人だ V 5 が 間が ح < ٤ n **-**→5 0 李 で 40 芽の た た す。 生艺 E 2 0 を b 7. 投作 す げ 込こ かい h 6 7

置忘れた生人形

人だ 天に市な 鶏に 何符 留るパ の使が置 形 小岁 松き えン 守す L 人形 屋中 坊 ぢ た 7 3 0 は 間常 が P 0 0 7 あ 0 K 目的 忘字 側はす 産5 b 歐なっ 出。 n n P で カン 洲岩 度た 来 5 た 世 T 5 10 V 行い 0 行い ん K 2 泣本 で ع カン 2 2 す て ? た < 0 す 0 か ? ? は

如 生は 生は 産ま 私た はし 何如 え え n た 12 た た 专 0 0 7 بخ 6 -6 は 5 自し す す 思想 然也 1 7 1 É 10 ま 世 h

天 特 5 遠信 H K 2 見み のっかい 別る た n 2 n 位為 VC L F 0 當 が 5 2 のこ 微点 士 晴は 0 K 笑 n 7 わ ŧ 天龙 ع カン た る h は 今时 パ 7 5 2 === あ パ 日本 洛 ح Ŋ b 3 < は ち 7 主 4 n T -j-よ。 笑 來き 5 李 to 世 U 5 0 李 だ L カン た。

然か 2 0 L 日3 何连 は L 武 藏色 目的 野の His 0 た 字を V ح 4 ح 7: す

pa

た

ま

L

<

3

2

7

る

ま

世

50

私たしの 私に何とおの。虚か 赤が坊が \$ B か 2 耳》 坊 L 乳言 力 L は 0 K な を 6 V 額な 間會 奴言 妙的 奴ゃっ 盗さ を な 2 だ る 來會 が 見み 颜旗 ま 2 ٤ 奴ち 70 を は 0 T る L か 李 T 世 知し 5 6 2

赤。

>

坊さ

が

5

落\*

O T

來會

たし

٤

云い

0

T

大持一片

騒き 匹き

学

を天だ

しか

7

か

るち

水

今年 一つはん

ーチ 私た際もひのかき 好なり S チ 0 き 1 7 t 桶管 戶世 妻? 5 ち 1 を P 屋\* 0 チ Ŧ 呼ば首な h 0 P T ん出た が ン ! 느 ! T: し わ 7 る

私ななし 大だ 赤か 地古 > 坊景 0 精芯 を 土生 17 地与 突き カン 出地 志 5 禮な L を 7 云心 < ひま 机 た せう。

7

何色

L

3

目的

出。

た

V

ことで

武む 生は 生位 春はる 大龙 新龙 藏記 地方 えたが え 0 L え 野。 日中 た か 5 る 0 0 K 6 0 t 3 C 赤か た す。 椋♡ 生位 0 2 K 坊 で え た す。 は 0 0 Fi で

す

K

頭畑

K

雞

頭

办

つふ S 軒着 私な な と 先着 の な ち ん や ん

私た連っ二たたのれ人。べる な S な き てく 加 1 n T: よ 5 も一次で P 妙きす れちつ h K る 12 7 る

S ऱ 申をそ 蓬きの 頭きの 仲な精神 生生生 チ 丰 き しま ٤ 賣智 え. 0 屋\* ŧ 2 2 え 名な 爱为 の際 3 F. た B = 0 な をいまると す h は 力 から 5 5 は 12 の活動 汚む 生は は 0 IJ L で え た

0

右掌 0 ま 7 **%** 手で だ n 杂 30 な K p L L る 7 か V ٤ 0 は

首於 & S な 李 0 をまる 1 た K ح 3 5 た \$ b K B 0 李 る 0 5 to W た キ す け 7 ラ ح T メ

n

額為 補語 S云 屋やも み の娘か あ 人だ げ 間。 0 K な b す まし

L 5 & S S pa 5 B 来 1 0 K 28 33 そ つと 5 ね P 0 b 5 B 7 25. b ま K h 0 す 70 そ 0)

後と を

食ってる ナ る ラ メ n

t

ふ 布性 ひま眼。半点 5 チ 際言 呼上 「チ に一次に 衣い 6 1 んで 間まき た P めち な Fig カン 1 1 チ しゃ V え を らのま わ チ v h た る 70 P 2 I

S 手で 丰 + は を ラ 得完 は 3 مارين な な す n 身み Z. لح 振 b L で 7 な め

ました

あふ

は 1

7

7

5

P

W

S か 3 き ~ は 2 K そ 7 0 V を B n V 72 < 82 が n ٤

手で少さ 左 先章 L 3 残。 さ で S 4 0 た る K そ 0 端性 を

大水は聲を擧ぐ

H



## 神よ 日本全土を守り給へ

地步暴力閣的悲欢 ح P ح あ 2 神神 ح B 7 7 震心 風き き L 0 1 L 6 K 主品 2 は 4 國台 海。 嘆作 な ぎ t 0 t 日に 2 争な 嘯み 淵言 本學 ~ 5 き b な 闘る 顧 は 7 10 よ 全人 る 五二 0 4 K 0 罪品 土芒 助に 摩る 2 進 災点 2 を を 勝上 を 0 世 7 路る 厄之 け 守る Ch 讃る 利引 給き き を を 10 h き L 育すか 選為 美で K カン あ 入い を す 救さ TI げ 我於 5 き は 給空 4 力 國台 世 7 給生 世 を 25 **(**\* 4 Ch 4 萬湯 カン 0 軍公 h 主品 0 t 0 主点 主品 ょ



内をそ 世世愛。養生榮之民族 7 2 子 な は 界為 0 K K あ は 供品 o' る 國於 0 は 對於 る 2 等6 主点 國る 8 物が 發は t L 2 0 J 質ら 土芒 感力 0 b T 明心 胸當 1 0 香だ 0 K K 父节 力品 カなん 民族 さ K 光がを 1 ٤ た 温光 t < 5 自含 順に 汝先 投作 5 をん 5 L 0 す げ 23 治言 がない 力がた 3 8 8 世 ŀ 給き る ح

示させ給な

とを

てき 酔む 黑こ 爱。善意 叡是 富生 貧多 ح た 3 てた 7 潮点 ٤ 33 智も 20 L 女のと 0 ぎ 3 0 0 0 國台 0 4 岸記 Z 4 外於 外原 4 る き 0 b 頸紅類於 7 を 4 K K 7 8 は K た 慮と 遊は 0 進さ 0 洗き 太太 0 ح 0 17 F を 立 波等 å, 平心 父立 権が 何意 0 は 2 清がいとから 威な者も 國台 6 真心 拭<sup>b</sup> 人为 李 2 洋さ n 操 CL 0 ح 8 0 な 0 を 7 娼や 波等 き L す 0 去言 0 10 1 血 支し 5 3 玉章 b 婦が を 洗き 國台 配法 き な を 給き あ 者や は < to る は た b す 5 U 7 ح 力 な 給生 散ち ば L < T ٤ さ 8 5 な 世 如" 給告 L 給き < 何》 K カン 世

N

崩分 1.3 無也 何能 地。十大智 凡さ柔に 大震 大震 百ゃ 辯ら B L K 力表 者の 上方 萬なん 水等 --和节 水学 水等 萬生 カン さ 水等 7 な 8 は 方言 は \* は 滴言 12 は 10 L L あ h 水学 哩系 整 配は L 摩る 整ち 落 き 0 はる 李 すく b L K 凡之 を 7 を を 水学 5 雨意 0 下岩 水流 勝か 7 水学 あ る 愛ら 駆あ は が あ る は、 堤で 點泛 た 17 0 K H 5 げ 大震 滴ら げ 水き 水多 ح 浸光 70 滴 L 70 水等 かい を た • あ ح 0 0 1 は、 < ٤ 整義 破影 1 り、 は 征言 透さ 70 玄 左 0 今日 関き He す 1 明念 0 出地 た 水き 來會 大き 0) る 12 to L 1 は 所とう 學至 整る な L 初記 1 1112 ٤ を 7 \* S 8 を あ Î な あ 美多 72 げ 0 L 1

てき

地すて

平心を

線泛養社

0) 0

上之 凡艾

K T

吠<sup>は</sup>を

え包ご

猫なみ

る。

凡さ

7

を

惠常

4

凡芸

川を逆に上り川を

た。

動かし小山も岡

3

3

な

床

虹片雨水滴。空影山水大流大流 E 垂栏 は K る L 里さ よ 2 UU n 清電 0 は + K 美50 間改 日ち 海る K M 12 る L 雨あ 交色 + 大佐 1 滴す < は 降.5 夜中 B.K. .. \$ 水き 0 閉音 は 3 7 3 る。 壁る 居ね 3 雨を雨か を \$2 は は たっ 野っ 駆る 路 T 夫÷ 13 山青 る を 0 70 J 水学 蔽器 1 1 日春 CL 大た から 切會 海点 n K た ま 7 力》 聖は 0 様ち を のべ K 大佐 た。 水き は 注

> から n た。

## 大 水 は

月 Ħ H 橋 分 监

水等

は は

學量 産

を

野あ 舉る

H げ

た 70

1 1

水多

を

彩色

世 悪 展 水がない 地を地を大き解説 大霍 大霍 水等 然此 2 號為 か 球营 軸な 水学放货 水等 水学は L 礼 を 0 堤できる た 25 3 0 世 は は は 賑さ K 0 建党 2 Î 水学 震ふ 軽さ 5 聲記 聲 高為 拉在 清き 3 造る U は n な な 切雪 李 0 < 生世 1. 0 大概 上意 70 < .La 0 0 水艺 無む 滴す 産る た。 氣き 垂た K る き る 1. H 7 た 産え 者は 浮5 流流 ほ か 专 7 70 1 ٤ 者是 礼 は

n

た

Ĭ

相影

通言

r

た

î

0

涙な な を

資したげ

本点 勞多

主员働

義者者や

00

搾き汗き

取はは

に天江

枯か地で

れを

70

裏るふ

長な水な

屋\*氣\*

0 2

幼さ相恋

年於 通言

IS C

のた

m⁵ !

8

被控

3

重m

0

學之

撃あ

な

カン

0

70

1

U Z" 整 0 0 上旅 そ た 12 を 放性 0 0 は た 整 常る 0 0 は K た 7 大程 摩言 1 は き が

あ

る

Î

ないかった。

れたほ

は

その聲は大

大智

ラ 力 ラ VC 澄す ניי 8 ŀ る 0 生 山岩 頂 産る 者 6 0 心 今ま たき P は スとなっ 底で 常品 K K 沈岩 柔ら 古 和也 だ KC 1 L 常品 K 透ら 明心 な る 人是 類系 0, 配

彼九 福之 は 办 春は 水等 秘で 日言 0 如是 雨。 < n 親に 切当 で 彼れ あ は 0 暑上 て 氣音 を 水流 消け 0 す 如言 時し < 雨れ 愛あ 6 6 あ L る。 V

あ

b

8

5

7

る

る。

彼如 彼れ彼れ は は は 永た 虹片 遠急 B 10 7 人な 6 類為 を 導がなが き、 蜃ど 氣き 樓 B 7 砂 漠ばく K 等以 L き 人な 0 世上 を 色岩 づ け る。

生の K 命ち な 3 0 3 水学 7 6 最高 あ 少ら h 0 勞 永た 働き 遠光 6 K 凡之 時を 7 を K t 包点 含が る 2 す 地ち る 海沈 軸さ 洋常 を 傾於 6 H あ る る。 7 ۴ ラ

ス

世世

界から

0

\_\_^

隅さ

0 挺で rc 6 劣を 5 3 る ح ح が あ る

然に 生 産る 者は は V 質じっ ح 小意 K 地西 3 き 球 生は 0 産さ 廻ら 者是 轉 は そ 書か 0 专 7 訴さ 0 を る B 司如 ح ٤ E を 0 L 7 な る る カン 0 0 た。 で あ る。

彼如 2 \* は は 知し パ F. 6 ナ ラ 7 左 3 カン 0 ייי 運? 1 0 河が た。 を 作? を 掘 h 萬紀 b 里, 沈范 0 長さ 後の 城中 す を る 築多 ح ٤ V を た 知し が 5 2 82 n ٤ で 云い 专 は 李 n だ 不 た 平に n を ス 云い B

کے

2

=

晚点 朝さ 通点 源 5 塀で屋や b 0 0 0 を 狐 + Ш 0 0 時也 向な 震る 屋\* 70 は け 時也 华点 رئي は は 世 雷で 0 カン -電が 時じ て、 車上 6 道な 車上 李 K は -0 沿老 分が 20 کی き 7 位なった る 3 走世

る

そ日で獄に 冥台 Ho V L を 屋\* 想多 は 0 慕< 7 送さ To. 2. 2 る。 あ 亦 n は 3. 高か 7 な 10 2 K L ٤ < K 執ら \* 忘な筆 n K 7

留置塩

0

歌

――神戸三ノ宮警察署の留置場にて

大震然上海? 管げ 水等 K L 嘯み 大震 は 詩ら 水学 整る カン は な 17 海5 潮 整る あ 护 を げ から 3 あ た 机 げ ĭ る 洪言 た 無也 水表 台 産え 1 者中 0 濕 ml t 布产 ٤ 3 淚気 老 凡二 海。 7 鳴み 整る ٤ 立 洪言 3

水素

に劣らざる大き

壁をもつ!

み私ための 神な鐵る窓を監然 捕台神 私た自じ私たはは由いの 動き K t 棚で に房場 カン t 居ね E A 4 K K 四 無な 意" 0 5 房は る み 屋\* 旭雪 V 今筆 日で 志じ ٤ ŧ 0 は 腰に根如照びて 1 のがは 云い 御》 0 掛けて b 道。來《動念 å, な 園での 輝空 K を る か くや 0 で 板だ 取さま 無な は す 塀ご 2 V Ti 17 7 1 神気 t

百世度 百节 年为 監が Ø" 長な 称 き K 間感 繋な 監禁 が n 3 t n 5 J か 5 25

久で 監か 資し合語 獨之 合れい 罪る そ 電心 締き 居堂 房は L 本學 更多 層 B L 事 羅ら 0 振ぶ 0 主品 あ 0 な 7 から を 程記 身み 私なは ŀ b 義 b 走性 飾っ 5 3 K 10 を だ ٤ 0 0 る 乙至 取と 呪る 勞ら ح 7 な 10 7 750 b 働き 2. 0 居か 7 女。 を 返か 来 た 者や 等6 る 感かん で L 0 0 0 謝ね 煽せ 乘の た E だ 無な す 動 3 る。 书中 V 办 7 L

打着 隣先 摑盖 立た私是十 八 わ 何な私を私を突き 章か一 の上手で破電 OL DL 人世 4 1) + 水。 撃な 太\* 萬為 園か 身と de. 五 神 天だ 5 0 3 から 1615 心气 す 五 D3 ぬは 焦た はる む 澄ご捕ぎ 7 人に 破亡 走片 る 干艺 時等 K 網等 という 8 0 b 平心 平分 時言 b 0 Ė 五 6 者は 最高 得之 職に 15 青さ 靜 C 15 人に襲き TE 0 高か 李 を 7 专 0 學以 壁之 部本 す。 3 から 刑はに 5 を を 事也來會 がて

示じ製す 騷ぎ 私た はし 威な 萬為 3. 行等 心は E 0 列克 勞多 h 持的 を 働 な 行や 時等 者は 0 0 が T 8 7 赤な 居e 居や 旗性 b る 黑系 李 時点 旗は 世 0 82 Ti B

五

ります。

忘す 監が 私な全然東な 旭。私た n 房。 日ひ 魂は を 界心 0 7 b 光如 居"忘梦祈访 VC 飛き 西旨 3 n 0 身み h 共气 7 忘草 は 7 K 0) 幸か 居ね n 幅さ 李 7 を す。 は 北急 感か 謝ね L 7 居を

私な全点 そ 彼如 私是 部本 萬法は 人为 礼 等 は 帶格 0 5 0 安地 友も 勞多 今年 75 K 悪さ 居 な 働き K る 對於 す る 者。 な L 彼如 る  $\equiv$ を 2 7 等 萬た 5 捨す 7 B 0 ٤ 0 7 失与 は 勞 去。 私品 敗ば 出世 働き はこ る ح 來會 者 ح 野っまっ そ な を ح 0 其 拾す は 責な て H.c 任况 7 來會 を

死じそ 私是 はし 地市 n 四時 K が 行為 世 格としい 書や 動 L 5 す め n ح る 3 6 ٤ n た 2 T B 思智 決さ 2 行言 た す ح

3 2

は

六

ない。

私是 私是 反は た 100 から 抗常 3 ス 善よ Z 震れ す 1 そ V は る ル 2 自じ ょ n K 思想 5 が 由ら to 私是 を 2 な をし 知じ 人だ た 1. 牢ら 間次 5 る。 ス 源院 で ٤ rc は K は 台 導なびく 無な 0 કુ 0

で

あ 6 5 ع B

+

手で K

K

ક

捕煙

細ぎ

K

E 2

n

き

そ

b

が

は

V

無在

弱される 私た 捕 私たし 身み 强态 私是 はし を を 盗力 0 生等 捕ぶ 粉こ 謀む 心气 る 5 はる 貧ん ~ 叛是 が K B 付っ 善い 者。 あ 人先 平心 た L け 青い V 7 0 る ち 働はたら 暴けれる n 解於 李 p 6 5 ば 放け あ L 5 7 0 る た。 居ね 為た 냪 3 8 M 0 K た

醒さ 真\* 8 夜上 た 中华 る 0 我れ は 時じ は 獄に 鳴な 0 b 虫 如 ٤ 二時 る

きょ

82

塵紙にかきつけし

歌

- 監房にて--

强言 た 罰は 死亡 < 7. 世 82 5 な 生きて居を 私だは n 5 る な 彼れ 等的 解沈 5 放は b کے の日で 共言 た 彼れ 5 等ら IC Ī 0 ٤ 稿た 共言 8 12 17

○九二一・七・三〇)

全三 手で聞き 5 悪に 何能 2 勇智私なそ 萬たれ n 氣きはし 進光 傷力 3 K 0 程度 七 程度 な 0 すひ す 0 は 時等 友意 李 京 猪に 0 無な彼れで る K 7 等的 云い Ti 7 7 等的 時報 £ 0 12 K 奴<sup>8</sup> から よ 2 を 踩。 虚な b 5 7 振 Hote. 出\* 3 ع b 5 B L 0 切會 け n 7 る 5 n た

蝙はた 南东 千ち 朝き 疲る冥心 人な 監沈 2 嚴益 夕い 想 房 ٤ 70 0 な 礼 0 - B 超少 る 0 10 果は 0 な b K 李 蜘く 人" 窓ま 磐江 さ T 蛛も を t 1 数す た そ H は 緑な b ٤ 度 3 0 0 杯品 居 è 折音 0 O か そ 内台 < る 强 直在 ح 21 あ 水等 0 K さ < b 0 0 b 7 U 30 耐る 7 水 5 身み 太た ぞ < ع 友も h b b た b を H 陽さ 82 が 僧に 0 < る K 得え b は 神多 き た 8 ح 25 RZ. ょ る あ き あ 4 る る カン な

鐵。看 激泛 右掌 外を猿き t b 見み 窓差 守品 0 屋\* 0 K 水 7 2 Ī 华6 室と 向也 る 友に 0 ٤ 子三 5 70 0 0 中之き ぞ は Z 5 边本 な 兩 201 V 左が 0 黑沙 き 手元 める カン 植 我なに 房は な を で K 心管 多 廻書 0 は 悲な た 賑い 戸と 0 L 步 b 眼的 ば 10 d. は 8 L 口是 8 カン L B L b あ あ K L 朝家 き 5 7 棚を 5 額能 ح 額 5 あず を 5 b 礼 た ٤ ね T き ME

E

居

は

思な

0

た

1

b

3

かる

李

25

す

L

川當獵 車が 獨 正人 閉と電気 4 き 崎喜 屋\* 紙紫 房は る 坪是 獄 ち 燈き 6 0 李 ٤ 五 8 た 0 0 0 力なく 笛を 光がは b 6 < る 中加 廻言 0 T 時に 眼の 4 6 を る CL 0 カン K 鈍に 僧に h 文的 ろ げ は L < < 字也 < 4 室ら 美5 0 E る を書か 内心 る B 坦力 打中 本党 あ あ 0 V 0 0 は る < 旅步 5 ح 用さ な カン 我力 82 ٤ 夏なっ 3 L な h 日· ン な 7 獨人 0 5 L 1 房は 7 け ٤ を

神智  $\equiv$ 拾す 年2 7 B ざ n Ŧī. 年芸 は ŧ 5 此二 き 處 ح ع K 置 は な か n L 7 è

祈る 薄は 我な僧を 明的 n 7 る 4 0 神芸 時富 5 0 そ n 白はく K 日さ 人》 E 似的 K 0 L 字音 た る あ b

が

心言

我热折管 房は を 顧為 0 4 そ 0 7 生世 3 活 h K ほ 似心 7 た え n る 古 ば 力 な

4

は

雜言

市党

絞と

b

床加

を

کے

<

監か 房は 0 0 ま 密意 で を E よ V 雪 0 李 る T 夏なっ 70 雲。 0 B 湿っ ざ る

は

全

市 III

響

U

٤ ま

b

む

る

腕? ŧ

0 7

き

ح そ

み

7

戲店 n

U.

な

ば

水等

あ

T

額於

洗き

U

を

送点

h

82

0

3

ね

す

K

風か暑あ D 雜品 呼 5 だ H 巾急 が 2 n n 口台 n を 壁る 0 L ば 調か げ K ح 硝烷 は な K 差 子す 我力 h き 入れ 夜上 は K < E K 0 あ 牢5 0 た 扇ある 屋\* 目の K 子二 7 n 5 な 7 を が 忘 ば b 0 居ね 呼片 た け 額性 n る 25 0 h 4 T n カン あ 學 世 ば b 打5

82

5 揃き

90

ま

4

n

牢ら

高たか

壁心

打岩

越亡

え

7

0

私た箸になる 北京鳴水高水低水 戶上 渡龙 若龙 膳光 畑だ 松き 九 る W V L 0 州台 を 市山 き 志 上之 t 0 0 1 ~ 笛 越二 0 < 5 K 7 全龙 1 E え 7 ル 市場 な 7 全龙 3 響力 市場響 る。 かる

全市響



働はたらき 人だ 勞ら 何本争。 乗の 空を 雨る 全% 家公 彼為 2 E\* 働 闘さ 世 8. 3 間に 路与 等 12 0 0 3 もつ 者や b 7 ح 0 中な K は \$ 0 Ħ 體的 は か 震さ 地を ٤ 1) b t rc はだ to 僧识 U ŧ 0 0 5 1 急を 82 凡六 震る n L 上於 7. カン 4 へ上が 彼如 5 4 る ح け L 7 全光 る を 3 6 t を n る 市皆 4 な 忘字 ŧ L る 響う 0 Ļ 悲 さ 感力 n 中等 £ K 1 謝は 7 哀さ を す 6 る ī

飛り破れている 夫きと 妻に子 勞ら 待\* 働き 0 出芒 を て 親語 は は 終を 居ね てく 0 家を ~ ŀ IS 體活 た 場ば K る を で カン あ そ 歸於 を 5 0 つて E 6 5 6 5 < n 1 世 しさ る 7 0

を

K

空をを 口台 生だくなっ 障子をひょらせて鳴る。 あれを聞くと の中な は 震さ 0 六 で呟く。 身が躍を 旋龙 は 時也 歌か L 0 て K る 全市響いが ح る!

讃え生が 美で 0 歌 数さ 喜色 だ Ī K 溶と け入い

る

都なから會な 走性 實に むり 喜 在さ る す j, ح 0 摩る ٤ る 市上 ح を 0 I ٤ t あ 1 F ろ 0 ょ

ス チ 行言 列門 1 車よ ム・タ 7 自じ ァ ヴ 動為 ょ 事品 ح 4 الح الم U. ろ ン ٤ ح デ T 1 ح

雨。 汽き 大花 別した 八 車なるま 0 笛龙 ٢ ٤ 馬は 力。 屋\* 根如 車や 0 ٤ 上。 rc 落 0 る

0

音と

15

t

ろ

ح

び

を

1

ゼ

ענ

0

丁.うちゃっ 全艺 市山 P 都とくかい 0 屋\* 全艺 根和 部" ٢ が

٤

0 だ 1

溶と 凡は灰は 煉丸 烟光 烟光 全人 あ = 筒さ 市場 瓦。 筒き 福公 日本 n け 7 色な 1 专 理ら 入い が、 塀べ は 0 ク 3 6 土言 n が る ス 6 \$ 交響等 た 券を 笛名 か 0 山雪 働き が CL 0 如是 2 鳴本 6 者 70 0 < < 0 0 は 中章 5 7 居る rc n L る 0 3 ち K P な 5

續言 いて居る―― ト・テ ナベース、

撃るもあ 大洋の響のやう ア n る! な

全市響! 全市響!

全点 市響が V. エくこ

ま

だい

C1九二二·二·七 者松市にて)

石井十次の胸 像の下にて

61

石に井か Ξ 人に + の 嬰兒に 次には

包まれ

ア 今至全於 勞多全然 全等 市場 v 市し働き市じ タッスの 1 0 者は K 工場が 75 なこ 住す 讃ん 호 田さ 艾 美世 だ 0 25. 笛龙 歌》 代台 K が b 和节 K

する。

爆火 都なので 全点全点 2 そ 凡之 發は 市上市」の L 7 す 響力 0 上之 香港 7 が 生だに る 7 を 容と 1 L か 作? け 7 合む る

手で見じ天気う 見じら 重さ を 重され を n 見み は L はし 上がげ げ 5 踊きに 踊を げ K 5 る 7 0 る 1 6 ね

基の石に うれる チャール かい かい しげ に りょ

嬰こそ 門を 岡を 見み 彼れ 傷に 貧き 子。 闘き 勇い 慈い 見じの田た山まよ 供養士上氣書 眼光 が 8 L は一な屋やの る 普 0 ٤ 温を 踊\* 角\* 敷皆 幾い を を 友旨 容さ K + 信息 0 る 0 丈を 年祭 憐む 仰雪 ね みれ 夫章 些。 Ø 0 苦く L 5

闘さ

ZA

朝露を浴びて立つ。

私是 影。 過力し はし カン 智 10 た K n 後也 甲之 雨あ 板だ 0 0 .E.5

で

しぐれ国

雨の後

0

甲板にてー

そ 2 上為 ح 28 K 天だ K は 下是 だ あ K け る 黄はるい B 縦を 残? 0 K 3 葉は 横边 n 皆是 10 た。 は 赤が 5 凌言

は

n

72

1

0 11

枝蕊 褐雪 淋点 Z あ 先きを振った。木 5 n L < 77 た 6 5 は が 殘! 李 世 0 た Z 5 6 何言 を カン

叫音

35.

野の 山東風かむ は 8 が カン 畑なる き کم み た 0 方は る ま 皆な 力。 吹车 5 K 3 灰は 飛信 色な 3 n K な た つ

た。

秋の空

我な死し目の四し使しす 沈岩 我办死し 25 は 線艺 6 園か 命に 4 は 線光 夕息 行了的 を < 0 K K 行响 を 日中 越二 冷れ 生い召がく n 越二 12 ず 麗は ぇ き 3 え て K 7 n 7

沈む夕日

今け 20 4 主版 心に 日本 8 j, 申上あ B 4 东 4 2 よう げ を た ま 深流 す。 < な 6

兒。西門赤南縣低次 す 島ま 雲影 き 0 < 出程 华龙 空を 0 0 島なに L VI 下是 影が って 見<sup>3</sup> K が で 0 0 た え 錦はき る。 0 ţ

5 K 耐富 る。

<

た

n

to

乾波驛。 加办 飾な りも 古門際 つた 何符 規會 Ł 加加 則意 聲記 古 な 川は で K V 呼<sup>ょ</sup>ん 縛は プ 5 ラ ح で n ייי 居ね た ŀ よう る。 水 1 な ム 音がかい K を出作

L

ね

C

7

٤

8

5

礼

7

69

乾 黑台 FIF 灰竹 カ ラ 色な V 0 < 馬太左 た カュ 鐵で V2 ٤ 0 29 プ 靴ら b が 0 ラ ٤ た 0 角な 鳴な K ッ 切會 る ŀ セ ょ 0 メ た 1 2 ŀ 0 亡 上。 メ K ŀ 0 上分

K

我就 今け 7+ 日本 は 3 4 生い B 40 70 4 7 を .7

ツ ホ 1 ムの 音

水

1

4

が

銀

o IV

簪



金角風。

若り吹き聖きみ 花塔 花塔 \* < き 本 کے C 血が花法 2 h 5 に進さ で、 潮には 堂だっ まいて、 0 K t

花は嫁ま

御二

紅だの色。

銀

0

駆下正太郎兄夫妻の

ために―

71



胸設 乙を夢のに 女のに 產多 人で果ら 色が錦が あ 人と あ 欄だ n 報は F. P B g. P P 誰た 子世出。 7 7 らんだ にめ 12 のさく頃、 n 子 會を L た る n 入いの K, 丸 b ? b き 0 N 25 3 ゆ 0 7

あやめ咲く頃、

嫁御の簪 揺れました。

夢の世界の

管でなる くらの 楽を ガラ

ス

そこから洩れる

銀の響しゆれました。光のやうに

○九二○・二・九〉

あやめ咲く頃

林彦一氏の

結婚

を脱して

72

私な事業 はじ 合む のみなと 下於 つて行 K < |

Vo

大震港などきの 威。 混え 港湾 私だ 風き 倒え は の 0 風言 بخ 生だくなっ 堂方 カン な 打克 0 なるを 21 演え 啓は Z 説會場に 1 K 示し 5 た 0 る は は V 0 與た た 示 啓は 威な 中 示し 5 5 運え で 動き あ 礼 な な 10 る。 4

港

圧がいてい あ あ パエ な 唉"花 P B ייי デ 0 で 3 8 8 ٤ ン 李 寄よ L T V 哭· 哭 唉 0 實" 7 n 2 PO < < 花法 のつ 5 8 よ 頃、 頃 た 園での た る パ 花 あ ラ あ P 卢 P K 1 0 1 L L ス

きっき

帆門 防炎 波は 船点 が 堤に 0 = 中茶 py は 百 特於 隻世 别公 ŧ K 急な から 這は 入小 L 0 5 7 居ゐ る で あ 6 50

る。

港をに 炭红 暢ん 陸り 収さ 鑑う 石賞 鐵る 清か 砂 佐はた 氣等 3 天元 炭 願, 10 0 伴き 5 を 引で は 17 K イ 巡览 7 敷し き 富る 曝さ 査さ 煉丸 な 2 ン あ が 派は 瓦台 V あ 5 0 ゴ 出所 拾す 7 た H 勢ら さ IF. を ツ b た 働き 7 n 力 1 あ 寝れ を 船站 者や 5 0 げ 7 0 便な 込<sup>c</sup> 見み が 居る 0 n あ ウ 7 ん 側這 T 7 居 る。 あ 牛 る To 居ね 7 ---あ る あ ン る 居 Ŧī. る。 る。 g た チ 六 る + b 0 B 数す が 10 憂だい 0 は Ł あ

海点

岸流

K

は

代学しが 頭を 朝蒙 即治度 五 濡a 曼s が 町書 K 疾は n け 手で 5 さ 綿た 六 綿恕 E TE 村公 Ko 加 5 を干 町青 を干に K を 5 10 計劃 タゆ す 渡北 女きなかなたち 遲 用か 5 7 0 7 斐性 居的 くまで、 て一面に、 る よく

ス 2 六 「馬力な ウ チ 礼 -[-牛 1 を 人员 が 0 4 チ 逞な 車。 9 あ を n 軸沒 ・乗の パ 李 イ を 5 L 43-破は プ n 5 to を 損え لح 男をと 乘の 3 世 が 世 S 5 7 7 漫志 修ら 0 馬は 7 黃 繕 力質 居る 0) L が一たっ 張访 7 る。 皮が 居ね を る。 着き て

1

海流

岸荒

カュ

5

來《

る。

b

港をは 壽 灰は墨金 夏雪 秩き 馬ば砂岩 帆在 カン 色な 力」さ b 序記 0 利。 船和 な K 7 静ら が カン 海流 澄す 日ひ < カン 運生 煉丸 5 は n 0 10 N 瓦台 Fite だ 動急 -な ろ S 20 幾い L 7 + る。 た 行 臺芯 カュ 0

石に 2 下"海红 0 水がに 3 ゥ 霊を を 吐吐 ~ を 衛に け ル あ 生 る で げ 人5 掃き 7 夫ぶ 除す が L 7 2 る。

勢はない 港など 微学 2 12 カン メ 陥の K 2 ん 雲台 ŀ 仲なか だ 0 0 仕し 大だ p 5 が 赤か 烟気 荷片 煉な な 筒さ 烟盐 物ら 瓦台 カン を が 0 5 倉さ 運は H.c 25 庫 る。 入い K n は T 居

る。

機關車 規會川龍 勢はな 臨れ特を 青を 冲音 崎き 則を 港 别為 筒ご 0 力 ス 正だ 錬な くなられ 織っ K 0 な ŀ 私於 L 鐵る \_\_\_ 道方 大概 獨 書き が 電が < 所出 筒が 0 0 き 逸ら O 5 を 貨品 烟坡 並言 0 眼的 な 0 p ん Ξ 物的 を 汽 0 が 1 ラ 0 だ 百 け 列む CL 船台 1,0 並た B 2 尺寸 7 車品 < o 水 ち 5 0 チ 走过 上の ŧ から カン rc あ 見》 る。 6 る。 6 え 5 る。 ٤ 思想 は

れる

强? 光沙 神か は くで は 愛も 愛き生っす で で き 1 て下海 す。 す 1 さ

信》凡其白岩機器 樺なのに、木き 8)3 州きて Es . 0 大意に、 自いき n K 然だな T 椋 下台に さ K So

すき通信 空気に 空気に

來〈 7 冬的 慰なる る ル 0 春な 日か プ 6 120 ス 越<sup>-</sup> n 10 て下だい えて

知らざる友に

(1九二()•八•六

板岩 波等

ガを

ラも

のて

ように、

沈默してゐる

スた

ず

白り舞き 夕息 子。御气 御忠 御三 公う 思考 4 神光 供等等 供% 去 n 神儿 園分 CL 前だ 物っ 燈き 直出 7 を < な 0 を 垂流 る 中意 抱治 礼 美多 が 0 0 板間 を着き 側。 た。 K < 鬼だ 0 K V け سے 0 To 私於 72 で 御三 7 恐しの V 0 人な は 領性 2 神に 75 TE 燈き が 悲な を た。 込こ を のかかり L L し n だ 7 7 S 笑的 ゐ は 1 摇的 70 0 ~ わ

た

5

## 0 或 る

春祭り 12 0 金 町意 太太 0 鼓 子三 を 5 打多 は 0 7 72

金加

澤盖

子三 5 供品 n 交为 等与 賣り 1 から 10 0 馱栏 5 東台 子儿 屋中 から な 5 h 7. 2

たの

45

0

10

宮や

前点

たの

つて 7. たの

40

h 0

0 1

ζ,

る Z.

b <

4C

E

籤と

を

幼さ 30 \$ 8

兒 宫含 ば 7

神で は

樂的

10

0

n

7

かいに

建る 全だ 萬点 神か 沙 # 能の 12 軍人 け 0 者や 選5 A 燃も 0 0 救さ 肠 主 35 治 城さ し け は 7 1 0 ず 民族 ブ ラ 住す 28 み給を 1 乙 破亡 0 ふ宮湾 滅馬 末ま S: る 飛 1 を CF

一つの水色の眼に 因はれたる男よ、

立てよー

北 0 手で 経ご に伸の 30

全だの

工

নাং

バ

Ø

宮や

燃も W ک

囚告れ

L

工

ル

v

のをかな

願かり

み

大震な サ

に 泣<sup>た</sup> 4 嘆な 悔る 神な ネ

きと

淚然

の中で

10

٤ 0 都会 力 悲な デ 工 2 ネ I N ٤ 旷 ル ルチュ サ V 4 + 燃き 九 年記 100 五月七日。

1

4 0) 追なりも 出来す、

較きない
 かきない
 かきない
 かきない
 たるい
 でたるい

1

i

哀

歌

飛 紅花被告 女言 35 0 拉产 頰門 0 手で 7 VC す t 0 1 < 届と ま < 3 三児をよった n 72 る 者の 17 1 1

跳はねなか 女の魂の抱い 美えて 一尺上に二尺上に・ されど………… 罪以飛上 紅芒 逃亡 1 U 0 げ 遠の偶像」! しいあでやか 拉拉 b 頰質 t てよ 5 Flight だよ。 飛び上京 10 雑さ Î H. すくまさ の鼓動、 1 1 な \$2 b 1 1 礼 K げ た t る 者も I よ

流統 神為 小京 2 す 2 n 1 0 き 3 小三 胸な 力》 de 学に か 0) 源上 は ゲ 5 どう な は ッ す V セ T: 0 な 7 か る 示 降品 0 1 で b す L カン き ? る 細言 雨。

李5 跛の牧者 雨あ あ L な は に ح は 3 震る 降马 to 专 L U. 2 b る ٤ 0 カン Z き 上為 5 K 82 3 1 官的

目与

0)

胸影 0 哀か 歌 12

あ 聲。髪な 1 な 力 主点 き ð t 小二 Ú 2 石岩 L 呼上 K b 25 カン ぢ b あ 0 て き ક な き

耐る b

杖章 獎簿 淚 秋き 雨あ をだなな が 왕 0 L K 空を 飽き 6 K 70 V 抱恕 革な 7 < を 悲な 肩加 L K 3 打電 0 掛

H

人な

荒れ郷し 野の 子儿 rc 0 行學 住す 惱まむ N 7 居ね る。

風か

此。あるなる

下た平になった。安かが、現るが、城の 去。 世 8 b 7 た 0 < は 7 楽さ 2 な 汝は埋る。 くて、 華。 思ひ憬れ

桃竹山紫 聚ぶ 野中鳴市 樂り 心法 呼\* と内塊の の輝きも 0 祭え よ 消费 震れ え、 は 世 何處ぞ? **1**2

結中

N

で

醒さ

80

ず。

影響人と風か阿ち 絕た 死し 彌み 騒さ え L 陀然 から て 山る 7 ず。 頭音 木る 薬は 動意 カン ず

阿彌陀山頭

―豊公の墓側に立ちて――

で時にと『沈默』の葬列で 人は去る。 人は去る。 本のなった。 本のなった。 本のなった。 でこれ 淋しき都よ! つたなき燈火と現る。 つたなき燈火と現る。

0

汝の野心 石江 人 野\* の命の 生 心儿 は は は 短色 生い な カン 告 たし。 りしを

たきを 如何にせん

我等が心燃えしに非ずや

V



等が心燃えしに非ずや

我

25



何心 事ぞやし

行と言 大なな 彼れ祭品 此言 ナ を 人な 1 司し ザ V 十字。 死に は、 る預な 0 2 … け 長 0 ÷ K 架 言なると 神公 イ K ٤ ٤ K 工 À ..... ス 萬はん 官な な 東等、等 民党 0 L b て、 0 事を か 前点 な

K 5

て

彼かれはうな られ 7 より、

:

た…り…

今日かは

知らざるかといるとり、ひとり、

『爾は エルサレムの旅人にして、クレオパよ 答へよ、

怪なる彼れ 良な 顔な 何怎 ぞー しみ 爾先 کی 曹を 曹 議を が京かれた 0 論を 0 傍る å. みの 7 を は 步 撃る J. K

見よ、見よ、 情に立つ人の聲は高し、 悪なる者よ、 悪なる者よ、 といる。 とい。 といる。 とい。 とい。 といる。 とい。 といる。 とい。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 とい。 といる。 といる。 とい。

婦を基準のないに 我力 李 ~ た、 テ 言い 走性 ٤ 世 共言 ~ る 行的 K 3 居を 水 き 21 如是 b た ネ 4 るに、 6

言へ 或ななんな **一**彼れ 天元 彼れ我か 1 使し 等 傳G 日本 工 を る 墓はか 目的 ス た 甦れ ち、 を 見<sup>3</sup> 現ま に行り ただろ の屍を見 な n b カン 9 たるを き、 世 L b が ٢ 2 ……今朝、 がし 告? **◇ ……** 7 歸べ b

日中 旅艺 爾先 果然思想 出空 傾かたむ 曹高 舍中 を L は 0 多品 き 閉上 7 心治 前共 7 ぢ き K 得5 此言 此二 育志 夕雪 暮れ 佇た < る を 近な すっ 力 彼れ 3 如此 T を 何心 見み ? 送太

り

彼着去 彼れ捨す 消言 る M は 1 森 爾克 曹を 曹を 影が を を 信息 K な き 7 7 者も ょ 1

職が 爾を信と爾をに あ ぜ 曹旨 25. 7 は き 信と

ず、 猪篮

をうたが

二たりの

弟で ⁄ ວ

よ、 き、

す

るいな

遅さ

就に て 解か 明心 す る

思なかなか あ 1 7 ゼ る 信と ŀ 者。 ず りすべて るでは よ がの質な ກິ 遅さ ð, 都

共る

光荣

K

入い

る

~

き

K

ず

や

非さ

K 言党 非意 ず を PO 始は め

之記見ませ

0

聖芯

者常

は

K 7 機成ある者の如く話す、彼と學者ならず、

彼れお彼れ彼れ は はい 飾げ 李 處す 0 た 席さ ~ 0 齢な 聖忠 き K 者や 人 0 b 3 來意 ぞ t 1 る

此。彼れ 急至 爾先 彼如 方 淋説を 曹を 0 IJ ラ L 壁 0 いたから 呼上 7 き 聞き 0 75 世 昔なし 返六 0 物的 燃も き け せ、 え て L 夕点 b K 明かに、 非ち 4 3 t る 力 5

心な彼れる 友。静。彼如西 0 7 B カン 學記 な K 解か え 程される 爾先 < 聞き 首な 寂 K き 垂栏 L の 中5 非常 7 n < 影響に さ 7 を 歩き る 歩き 見る カン 1 ! な。 5

爾先 過寸 淋幕 あ 曹ら ぎ L 7 紅花 か K き 淋漓 0 有も 教を りし 訓~ き 僅かる 紅芝 0 × f 夕息 思思 シ 紅塔 H. 歲亡 P t P 0 î 0 女口が 何心

3

信公爾生一唯 曹を我か ることが 曹与 爾なん 曹言 0 の遅れ は 心が数 何符 き を 額 思る な え を な L 見み さ る K 合な h 者為 非 ٤ 世 £ す す T p る カン رکي 5

此。其态 一な、 手で 手で 3 n 而に 主版爾法 李 E 既是 曹高 た t 8 は n K 釘ぐ 我如此 1 遅れ 居 i 主点 0 ェ 5 25 跡を 亦 J .... ス 0 0 手で あ K h 似下

爾先彼為 曹ら K III & 興意を 2 取生

b 7 あ 7

ح n 1 工 ス 0 辞さ K 似的 ず

そ謝を彼れ 0 L パ

b

70 7 る 沈ら壁\*ン 8 を 指点 る 取と

先き の震動 1

U ....

あ ガ 7 IJ ラ 彼如 t は 0 訛 何等 あ 1)

DE

人など

K

あ

6

處こ 0 聖 者 ぞ?

104

ル\* 赤や 待\* 耐。静、若か 法》 聖世 隱之 何茫 4 七二か 帳が E 6 字じす 燈を堂が を < が 5 \$2 カン 行 のとて 居なる K る 架かか 0 耐冷 0 また者 ~ 産がげ は < る OK b き を 光》 力 K た た、 80 る b その女

そ一と跪き白と聖は浦を祈るつ物。二を 人"き 絹蓋 像 上雲 b 7 思想人》 のをかな T 被かの 居る 0 ま はの とも 前支 25. 信儿 た L L 1 o" b Ko b 女旨 等6 から

浦上の聖堂にて

美しく 滑からか 鳴な優秀森り沈ら静らそ二点 鈍に 青。御み 高加度 人》 咨 0 7 カン L < 堂が < B < L く雀が 光於 のく 洩も 費品 10 VC 7 な 0 造? カン 10 腹い は B 0 旅祭 信と る b 陰け 5 な 板たの 女に 想き 10 は < K n る と青な、 間等 0 な る 中方 P K 年な K 3 反は る私は 射や

T

興きみ 製き 涙なき ナ ぐだ 前は 沈た 二た 我と 木と イ 藤り 獣と 人りも 像を エ 办 た がない。 え Z + 8 た カン 7 分だ 卖 ٤ 0 0 ま 0 ス ¢. にもの 李 b 器だる 信と を L ま た 李 は みの K カン 送さ < 想多 、 女E 1 す 7 b 等 0 沈范 主品 6 カン 82 中章 默含 0 J, な K 如是 す。 る <

聖堂の中にての

鳴本早時 (欠呻一つして………) < 鐘点 が

n

ば

V

7

が

な

あ

Ĭ

講が 無む 李 よ と有っ そ 師し だ 5 7 0 の切れを観り 視し ŧ 線艺 K 1 5 を を 遠ん 腹点 世 慮よ 想き 4 ず する。 0 L めて、 樂な て、 も出来

身合 あ 體だ < 0 T た 0 る み き n ぎ n 面質鐘點 白もが < な 早場 5 < な ح 机 ば 0 t v ゥ V チ が 二

ア。

敎

時影跪。私是 K 座をはら 耐og を 猶在 L 7 E 刻意 150

静ら カン K 我な 雲り 0 耳 K 入い る。

號からなわい 悲な 街ま 凡な會な に出き L つた 7 の努力が き日い < ば ば て よ、 b カン b K K

選擧の後

陕江 烟む夕息 え は" 空的 4 7 K 0 どけし。 秋き ア 1 の落ちば ヌ の笹 rc

0 秋常 E 0 カン 日中 な 1 ŋ 北意 す 0 國台 8 る 空を 空が 氣會

K

鎖。愛恋 あ 旭な ァ 1 0 川蓝 も" ヌ 李 四土 0 b 5 j, 里き 0 K 0 州台 0 ゆ る

賑い

はひ。

L 0 洛波 あ は 5 7 北 ば 世世 水質 界心 海 专 0 ٤ は け 道 7 ょ b

北意

大阪の煙は

自じ煙な 大盘 あ 日にあ 阪系 由音 は 本等」 が は あ K 6 は から 暗台暗台 な 0 v v ても、 1 1 1

日本をこれる

無意味に下駄が鳴るよー

乾き切った

無也凡之叫弄聲氣落。今次 效等 7 n を 井る 5 嗄かた 6 そ だ 博品 あ n 幾に 5 士世 2 が + L から た 日覧て

んのだし

無也

效

で

あ

3

2

知し

つた

凡支 嘆声 迫艾 猛 た 者よ! き 害が 70 7 を通過 も、 もい 强言 く生い 妙さ 悲ひ 困え 哀さ 苦く \$ 6, 6 きんとする L て

を対すできた。 を対すできた。 を対すできた。 を対すできた。 とうしても とうしても

終告せたくないば を動きたくないば

カュ

ŋ

K

卿! 若 血 た 等 き 潮温 弘 人生 を b 新たの 汲《立た 人とん ts な 0 1 n よ

若き人の群よ

-新人會に捧ぐ---

丹沈城 栗 1

行り我にないか!

民为帽等

取さ

和

衆と子し

よを

近点 猶強 8 7 4-卵は カン + 字中架 等 h ٤ す K る 者や 1

栗

丹

波

○九一九・二・二八)

虐にが 涙なって 私ないは 傷た 卵は 2 彼如 + 3 等6 字に 80 處こ n £, いは、 架办 5 5 で K から 見み n 机 ę, 卵ば 卿は 等的 た た 送货等6 待等 る る を 0 る。 幸む 震れ 為た の爲た て め 居る K 8 K

光なりは、新たり、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般のでは、一般の

よいしるし みのり

散\* 秋季 开龙 鬼器 山羊 开龙 丹た 术 波 波は から 奥点 20 波は 179 木・栗、拾っで、 0 た 栗。 IJ 山幸 5 2 0 0) 1 1 0 葉は た 洛 5 ちた、 が

丹波栗し

2 猿 0 野に 戦だ t 力。 争 Ļ 0

湯炭素質。色片 丹なお 丹たか 波ば 火水 波ば 口台 7 艶る ば 火で焼きて、 0 栗。 10 す 栗。 色的 1 ゆ Ç. 1 でて、 いて、 とび色、 15 n 」は る

丹怎 < 波は 栗。 くり、 くり、 くり

鐵で ح の 鑄<sup>a</sup> ん 3 型於 0 炭は は 火水 は V2 < あ B か 0 たっ く燃き

油を 黑 よくく い 鑄<sup>ゐ</sup> 塗 型が 0 焼ゃ rc 7 ける 粉を ح を ح な め ح 待\* て ね 9 T 7 え ゐ

街ま の 子<sup>こ</sup> 供的 ŧ 待 0 て ね た。

た

向 やんちや小 僧

向多

0

ちや

の小

僧う

さん

か

母か

さ p

ま h

な

る オ

K

オ 30

イ

オ

イ、 0

イ す

123

館を 臺門 資源 李 李 焼き 3 0 乏艺 5 - J き な 0 0 子二 2 車なま 自旨 は 供品 rc 髪が づ K 0 礼 店發 賣っ 錢 0 0 で 出地 5 て L 四点 V る 7 5 进记 た。 P 12 h が

あん焼の阿爺さん

山雪丹恋 丹意 旧章 波は か 波ば ょ 栗% 5 栗流 b 1 He 1 出。 7 7 き 來, 75 た

屍はな 走は屍は川は水るさ、腐く裸が屍は楊さ Of Th 體にが第一子す 0 0 びりり 拾品 T 侧症 K 流流 から は 流流江 0 74 居ね K 流流 る 7 き n K 2 上書 て行 た n V 7 7 7 げ が 帆きて 李 7 de. 船品 行中 る 7 5 が < K る。 ٤ B 早华 世

<

の 屍

ず、

オ のオ 20 おすけ 才 ま オ オイ、オイ、オイ、カイ、カイ、カイ、オイ、オイ、オイ、オイ、カイ、カイ、カイ、カイ、カーののののでは、カーのののでは、カーののでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのではでは、カーのでは、カーのではでは、カーのではでは、カーのではではではではではでは、カーのではでは、カーのではではでは、カーのではではではでは、カーのではではではではではではではではではではでは かけものに せられ イ、オイ、オイ。 イ、オイ、オイ、 んくわに まけて イ、オイ、オイ、 5 0 まんなかで に せられて

野驢馬が走る。

根え一をた何に何た砂を水の氣をするが、千百烟での そ 0 勞ら 1 里》 里, 0 が 涸か 力长 < す か 茫ら n か 立た のたると 漠岭 き た 耕たがもし だ た 平心 L K 3. 原览 さ た Ø 平心 12 る 原党 が を 世

安すさ!

にせず

妖き 静き 黄葉 廣き 流き 屍と 怪き か ろ い れ は結 K い毒な 0 7 P 流流急言及人 行"下上 5 n 流にしく K K 7 は る 下龙 る。 K

かの

走り去る。

山ま城を土を 平の 黄き 太に 黄き そ 黄き す 黄色 黄き 疲る ろぐ河がな n 原なな陽さる L V 思めのく を b がいい て て は は 射の埃に 插於 蘇 光 る 河流 破ま 崩る N 出 n る。 0 る る。 8 n 立た す 凡其 0 支し 河声 T 那在 南东 人だ 0 0

今· 人、稗、黍。 停、大、無下苦 年 間にはは 車場がのの五一 場が のの五一動物が大大 住き力をしし にか カン 裏のの ? 切ぎびび る な ず、 5 で

平3 蓋於力? 原が車やの にのに大な 拾,淋漓乘。群江 てしせが W 5 5 礼 n 7 あ

る。

放流 汽车半 浪き車や牧が 者に者で 群ながたが 乞うる 25 食は

好のやうに。

謎な 河\* 汽 南东 0 車に p 0 は 5 平心 烟竹 K 原党 を 玄 立た 走性 て る

**內**法 だ から もうーべん あ る Ø カン なあ 5

午 夏李 睡れ 灰は 兵心 無む 汽き 後 色的 0 士山 25 闇な車は 終江 0 さ 0 0 は K 多がなが 客やくしゃ 日中 5 群な b 野をき K K 0 0 20 ( 蠢? を K 占はなりやう 止蓋 8 5 0 7 L 居ね た る。 から

る

街頭にて歌へる VI



勞多 汗水 地方 土言 働き を 0 耕加 者 捧 底さ ZL こそ 機は b < 7 織 20 h b 13 金和船站 计 2 n 造 を を 1 掘性 ね 5 る。 0

克、世 過。目 己。那么去。 蹇× 勉で改む 0 80 励む 造ぎ 因と t 襲ら 努力さ BE 4 å, 本点 也 る b 0 J. 东 落だ 勞 1 で L 働う 者 1

勞 働 歌



君よ数へよ三圓の

選於 選於 我於 公言 金数 撃! 擧! は 養着も 0 四荒 0 7 0 自じ 自じ権力 ば 天花 曲ら 地市 由ら 利" h を 平安 あ 77 あ 縛は た た 等 N た 6 ^ ^ 0 3 8 ょ ょ る、 K ٤ ٤

1 1

H

1

ラ

民族 貧多 正法 金倉 闇家 權力 K は 義 L 人に 世世 嘆作 悲欢 き 者。 道だっ 界心 け L 12 を < る 地も 自じ 壓き 影神 を そ 拂は 5 出ら 倒等 0 す な U. 整色 を 1

聞之 カン ず P 君為 Ļ 民為 衆ら

Ø

克ミ 世世過台目的 界於 去こ覺を 勉な 改办 0 8 造 因と £ 襲ら 浚と 日に 力表 4 本点 250 业 b る 0 Ļ 勞 ま 落さ

١

働き

者

1

人员 彼如 夕點 彼如 0 0 ~ は 為た 家に 朝 K 路与 rc K ぞ K 星性 0 を 霜に < 急を 5 を す 4 た 踏上 な ま いきて みっ で、 る ŧ

擧 の 歌

普

通

選

敵 は 幾 萬 9 龤 12 合 4 て| 今け 自じ 改か 來意 日本 出 造 n ح 0 氣音 t そ 雄を運気 友言 示品 脚符の t 世 75 姚 4 歌さ b な K 入い が 普 カン 威な ŋ n 力。 7

光沙資 暗台 改作. 造ぎ 本点 K" き 世世 目め を 0 界: 醒さ 破亡 岩がでかっち n 0 L 柱は 我力 破さ 打岩 な 等 n 破点 no 5 1 n Ī

我也 若な 暗公 金色 华 薬は 黑台 権が 世世 は は 8 力。 界的 雨あ < 0 S 力 17 で 咽等 暴力 た 虚なっ 屈ら n 25. ٤ 2 世 K めて、 h やの

青を 今け 目的起作 葉は 日子 醒る 7 0 ح 1 ŀ そ Fi. 世世 日K 月一日 我和 界か 本是 等6 0 0 が 生艺 勞 ぞ。 誇ら 産さ 働き りな 者 者 る

勞働祭の

歌

―軍艦マーチの譜に合せて――

自じ 金加 E 自じ貨品 曲ら は 義等 由ら 幣心 を 人な は K K 度な 黄こ t 金加 自己 す b 金加 0 由ら る K 0 ま 多元 國と 3 劣と 寡谷 差。 拉左 n n あ 違か 0 る る る あ かい カン 力 カュ る ? ? ? ? カュ ş

文意 今記 昔記 港湾 UL 明には を 開か 0 な 開 花片化台 T き. 0 L ٤ 五 村曾 は 波生 + IT 里是 年か t 哭a 世 6 < て

市・楠葉を 生む 民た氏しの 祭さ 0 0 名な え 胸當 名なも L K 残し 清さ き 稲さ カン ٤ 原は ほ 5 菊やや な る 水ま な が 0 50 K

神等領力應於北京 戸で磨き取りた 0) P 山青秀以 港に 明常 を で 石山 0 L 後と 0 美言 六 K は 浦言 L 甲声 L づ 7 P 70 き。 ZJ.

神常世ピモ 國台 戶" 界たの 0 光 は 0 恩然 文だ潮に 澤太 は 化分の K 0 買け 押海 浴芒 易き しよする、 0 シアン

東き 大震 黄 神常 船着金加户《 洋か 小さの は 船が 0 波生 0 す ょ 4 0 き 打ちち 出。 n み 入り L なとの す 世 開於 港場し る 7

福されし神戸

祝

——神戶開港五十年祝歌—

天で我か 地ち 等的 を が W 打章 る 振。 が る す、 共老 0 の響き 香き

安 我是 す V 等 2 ~ き L は を 7 み、 の 膣<sup>だ</sup> 世世 25 界か 3 落 ぼ 0 は げ K るい 勞多 t 遠に あ 働 な bo 40 者 7 人な 1 カン り 0

自じ盛る立た す 由分 b T 7 築き 0 振る 80 天ん け、 地步 5 3 10 勞ら 社会なから 働き 生い 者や 1 < き 1 h た め

b W 梅多 我是 n た K 等6 5 け ₹, は 山堂世世 0 き 5 4 K 界為 カン 0 专 0 6 b 生态 な は 4 る 5 1 誰た 者 あ から Sa ゆ る、 急 ぞ。

生産者の歌

3

3

40

ア・

1

チの語に合

せてー

配品 愛も歌うた 戸べへ す P 0 P る 歌う 街 鄉常 記は 土色 を 0 配品 3 學之 あ 2 3 t ~3 げ ٤ き し 街 ŧ て K を

1九二一•三

砂 粉は 或な 202 0 山堂 営さま は なくた VC b 地な カン ٤ F 5 Ø は

雄\* 神\* 機\* 山恋 板\* 山恋 が も は で る で る

動歌

何た 秀! 立<sup>\*</sup> 眞\* 人ど で た は 世 で 中 に 、 ぞ ? 。 。 ぞ ?

自电我想 我的 き 治5 等5 等的 づ 向かうじゃら け 0 0 機會 J, 手で 械が 0 ぎ ح ح は K K 世上 L 0 10 中加 る \$ 12 を ち 4 1 な どなく <

燃 我力 新老 移 d. あ 等 す け み 6 え 鑄ね た が をよ た 15 見み 型於 0 K 0 0 鐵で ٤ K 守言 石等 る、 ば 呼上 T 換加 人是 h 熔鍍爐 類為 湯 2 ゆ を、 と熔と 走 打克 碎浴 4 カン き

## 兒童愛護の歌

天》、笑\* 林光網記 見で若は詩し 見。 め 檎で 0 17 重,返流 人儿 重さ 使な る Ł 0 0 6 0 色は 子--10 去 言と 胸寫 N 大き 供品 ど 3 ٤ 集は K 人な h 0 る 0

泉汲め、なり」と、

似心 額 美智 そ を 見\* た 0 は | 内書は る L **!** カン Po 15 な

へ た う 新た切<sup>\*</sup> 新た ち 世<sup>\*</sup> り 進た

世<sup>\*</sup>りひらき、 りひらき、 天元 時事地等彼常 空台 2 下"等6 2 2 10 は 來意 L 潜す 久ひ n T 8 L る <

都なりなせるは

彼れ お 思え 人 に 類な し 人 に 類な の り 。 て 、

山き 國と 變計 白じ を を る 用ら Ł 愛も 世世に 海急 界加 す 愛も 17 る K K

移5 70 目の幻ち でき す E を ~ 3 71 L は 李 î 凝二 りて、

問だ 聖章理明 H 歌か が き 想き 0) HE 0 32 本思 中意 陰が L 惠業 K を K CA

V

<

る人と

5 思為 す 7 5 à. 3 N L ゆ b ٢ < ぞ 1 け て

血生生の 若な 人名 潮岸 命ち は ح た 湧も ٤ 5 15 < 0 1 ¢.

岩 \$ ま き た ど 世上 け 6 rc 75 V ì き K ح B

都なの 南紫

深

草

村

年

K 歌

深意 草系 0

子 愛き子で老\* 供品 7 供如 0 平高 朽< 0 胸寫 和か 世世 5 K 紀常 0 腐さ

K n L

宿と 3 ŀ 世上 る な 4 を な 专 が す b<sub>o</sub> ٤ 7 は、 2 7

己なれ 見じ 神気人な 童さ 0 ŧ 救さ 愛が 國に L 新 à. 護で を 0 8 K

道。精 見 生 な 神是 30 n は、 る る す ぞ! な ば り。

鼠 3 波 0 普)

太た 平分 洋 K

神な緑を 神ない 3 0 生い 影が そ 追超 < j 唱が 人弘 ¿. رکي 神智 辛克 校的 庭い あ 0

潮が の の 加克

撃る

高加

<

沙岸

+ ٤

字心

架》

た

ま

L L

U. た は

な 7

< る

7

何您

力》

世 0

ん

子二 b K t J ع

波等 売さ n T

玉

杯山の 節 しむは?

世界に渦卷く改造の

國元理" 月世 耐治 n 爾 想 畑に る 0 を 0 寮\* 孕\* 原\* 君家 が 0 重 0 影片 片於 1 健な す き I. 見じ J み ス 祭ら の 子<sup>-</sup> K **!** 1

國爾の友の爲に

恵なみや 青を を 薬は 30 2 深意 K は き 山寺 K K 間は 80 岩 d's 深流 照で 70 草系 人艺 る 月る 1

10

やかり

大和島根の大ななななない。

酒。 ロ 酒。 職等 色と マ を 慢気 共きは 仰な 心に れ

杯の爲めに彼倒る

酒は

民族公院道院立たのて

敵な さ 燃 変 な な ま ゆ 國 な る た る の を ぐ 時 と

使れ 王b 榮心 者 著b 華 は 馬は の は 空 に 路 末b と し

1 正些 酒品 國台 色步 3 氣音 K 80 70 敵さ < あ 足を b K

世は君家バビロンの

忘字 酒品 迫點 忘 酒品 3 杯は る る 杯は 7 K لح 7 K は 親に き は 親上 L L み 折 4 て 返 7

魂の分

VII

巡

物

日一

詩

公。病。 世界に

遠さかり

――一節を飛ばして歌ふもよし

親に廣う静り真ま そ U. 2 ૮ しかうか 0 0 夜上 時点く 路がに b 中加 の 語 上 歩 K 魂の分 あ b あ 化办 私なは から る たさ! き 泌物 < , 星にと



た 坊 2 そ 70 n n P 刻行 尊なく が が T 0 性意 額な £ 0 吾が を 産る 子二 眺意 多世 物 で 83 < で あ 7 あ る 居を る 2 'n ح ٤ た を診 とを忘れ、 5 n

4 3 凡之何在 神か 姿がた 7 K 0 を 专 算なさし 考べず、 忍しの 忘ま 3 n た

幾にう

日覧れ

カンし

續にき

日で

0

その奥に、

153

闇 乔。 瞑 如一次ほ八二 そ一部は人なの K み想き 何か人りの の燭と階に 住すほの K 5 を飽き t L 電流 敷片 取とき n 甘意 て 甘幸 し b きるにの き 3 返六 こ 夜上 L す ا ا ا た 7 b

五

繰く私た愛な母性りのちの り返れ 為た おまへの子 t L 8 き ね てくれ 10 h ね ここ歌 で 0 あ

彼れ 天だっそ ゎ 0 のの から 使るも 額なた 子二 rc 見み 玉素 を 睡なり るよ 結中 ~ 與意 1 1 へよ、

六

りた

その前に跪拜するし

吾

から

子二

が

四

凡さそ オ 功は た 如心 E り得な T 0 70 何如 0 P 0 學 K 云い 1 神是 82 0 才 は <u>\_</u> 2 2 祕。 奥水 批覧 82 ح 呼上 は 100 嚴に ح ろ 力 ح ~3 K ٤ 見》 K L 小さ ば 0 かさく呟く。 3-1 あ ゆ る。 ることよー

青緑の若葉が

生の命が 野の変な K 0 のよみが 出い 芽や C るつ 荫<sup>6</sup> 春はる 肠 を る み 頃言 る!

麥の芽萠ゆる頃

最らとも 彼如 ナ 2 魂空 のな は Ŋ 0 救を 名本 聖意 ィ 223, は き ス 工 b ラ ル 0 工 L ル ひ K ح 7 þ なりし

無なない 最ってもは 無なれた。 耐の 7 \$2 0 果、 る 聖意 果。 1 る 解か 0 É き 0 6 ス 放け 下岩 0 B ラ TE 0 ٤ K あ 0 rc あ I. 70 b 7 ル て。 b Z. 0 ٤ 中章 **b** 1 K

て

無 花 の下に

2 2 N N < な な K 美5 < E ね 0 h な な ね ま ò ح 歌が 0 歌か 0 節言 から から き け る な

6

私なは 噴き地 変を 出版 歌か 0 岩 す \* 静ら 15th る 破等芽 野。 土言 2 を 路ち K 7 默さ 生だ 視し K 命的 立た 野の す ち Ko が る。 噴光 出版 する、

生。眼。私な彼れ前。命をなは、處こえ 野の 0 あ K Vo 噴たげ 路ち づ 出地 に野の る 7 立た J, す る ち、 2 杢 で を 見<sup>か</sup>

る。

若な地。雪響 \$ 嚴が 芽が敷が 7 を 冬 が を を 越二 変な 破さ え 越こ 0 て えて、 若か 芽の から

あ 青を い・ 嚴が 里岭 7 芽の 3 冬ち 0 25 普 0 下 変な 吹き t 寒水 K 0 出程 < 氣等 岩が L K 芽の 7 B 1 來〈 打算 る 勝声 よ。 0 7

出て來るよ 力强く!

今等家、野。道言 埋多 かも、 砂埃は ŧ 良<sup>6</sup> 8 ŧ 6 荷庫にとるま 礼 K た CL 変む < 0 人で芽ゆ 6, 崩。 10 る

地でした。

ひか 地 大産 青葱 大産 まくう でん と は せ て、

風を 埃を をまいて、

飈

風

――川崎芳熊君に――

靜。汽\*八森。や 夕\*か 武\* た 畑た け 車。王章 薩萨 7 10 す カン € " B K 0 寺に を 10 n 4 た、行のの 私たけは < 窓菱 行響 L 消音 え行く 夏なっ 12 0 0 T, 田だ ŧ 0 6 日中 た を n 思想 て وکر

車 沈 思

蔵さ

野。

بح 地を風かゆ 家公 N t は 21 は る 々の戸を 场 め 騒さ 3. が 5 せてい き が < o しう わ めく。

立た眼が人とは 5 波等 ち止ま を は P 5 0 閉上 息な 7 t P もせず、 る。 ちて、 K 世 5 る K

大阪の朝むた

瓦の沙

漠

大

阪

野り 野や 美3 小克 谷花 煤烧 黄きそ 李 烟汽 色岩 だ 2 0 し、 を 上之 K 7 川き V 5 0 高V 岡を 武む を 下是 照で 川族 日E 本凭 進上 藏語 行》 70 る F を 越二 野。 ζ 月る W 虫な す は は P 平心 る。 え 0 買 0 香和 て、 汽き h か

平心

和也

を與た

てくれ

る。

和かって、海に上が、

萬為 香油 金克 田ねな で 買加 舍》 ~ K め は 平心 和也 が あ る。

6

私なは プ 5 田か 線艺 场 サ 平心 淀彩 静っ ス v n 舍加 路与 Ħ 2 ラ 和为 力》 デ カン 3 L 0 < ]:5 IJ な な 1 K ル 刃 平心 2 家に 夫ふ b 1 空か シ 0 IJ 和也 5 K ٤ 氣意 É 書き 野や 側で 3 7 な な 島於 > 集性 が 趣。 > 0 3 日に 姿が 0 h 流流 K t面a K を をた 本質 悲 行四 日ち 3 n 標う 0 示は 哀か を 見み < 0 < 7 4 思想 送太 業は かい る 관 て あ 3 9 を る。 82 7 る 終を ٤

て

瓦なのか 私は、 瓦がならの 神多 朝意 瓦拉 寒。下" 町計 ð 大擂 高な 力 K 0 阪され 0 見る ラ 駄炸 を 空で 沙 棒な 禮に 10 沙艺 行四 カン K 0 漠ばく 漠ば 瓦拉 げ 無器 漠ば 5 海\* 香さ < 7 0 0 1 よ を 水 見み え 0 は、 カ 上之 沙 d. ると、 ラ て メ 漠ば K 5 ייי 1 ۴ K と鳴る。 教は 4 徒也 え 0 る。 P うに、

きか子・小き近常大き明を静り黒く電影朝を美る正なため、母を駆り所に阪きけかず線をのたしく屋を え きの校りのの 行。 んだ。遊んだを を 光流 K く 根<sup>ね</sup> 朝之 る。 0 K 光がに 學言 る 1 が 7

阿里山森林にて

う山土登記

E 19

12

迎於

雲もら

n

木 來

立ちて

郭

L

ま

步

n

17

と踊覧

和

b

わ樫な三き 化6 木\* 抱 し 0 犯 0 木 精芯 木 7 ٤ な K E 2 b 山業 1192 世 ば 抱 K 5 憧れ 獨と ŧ b あ 住す け る 李 る ば カン

た。

鹿\* 南な 此 太 然 櫻 海 南な 青 美 美 発 南な 市 は 陽 島 は の か 葉 し し 島 い 市 と も は 輝 な 市 と 繁 か き す た り 、 る 。

兒

鹿

島

我常干意 行"年世 カン h L 世上 森 0 0 癒管 中华 L K 得和 6 82

誰なみ 山盖 B な K 叫音 < 33 n T ば る 無性 B 0 0 精 Y. な 0 け

れば。

高於近於登記 L H b ٤ n 來會 ば 7 思る わ 新公 bo 高か n 自含が 山幸 K

我如此系

0

0

通うを

力。降

0

吹き

き

7

雨さ

5

す

17

通知精

る。そ

173

暫にい山堂 しと深意 深意 L 新。 L 5 森的 ん。 椎も B 0 林 木二 6 陸な 12

奇〈 馳\* 十 しけ八 < 入。 里, 田忠 n ば 7 Z SE SE 山青 b 0 n 奥なく は K 生い け る

を

人のそしりも受けざらました。

谷作 雲紅山雲

のの

٤

しの

7

ح

だ

ま

٤

なりて

精、精、

化6 木章

精芯

K

響い

カン

ん。

霜じ 过程 自C 川東 李 暮れて、 た降料 < 由を拾て」、 を下りて貧民窟 ために、

K

とけの途。 りて行 <

ヂャンケン ホイ

(大正七・一二・六)

さだ まどろむ、 10 80 ヂ t ン み 知<sup>し</sup> > らぬ里を 水 ィ で Ko

君家 宿营

故意

(大正七年十月二十一日池田にて)

自じみ 阿か 由家な 里。 四語 叫語 山龙 ば ぶ の ん。 我記 石む

も林も、

寂まは 株 L カン ば < な カン 思想 3 b K bo 打章 我帮 拾寸 は 7

傷力

抱於

普

0

,

。 我は 木 と な り、

山路がれし

我常首公 幽》 魂李 わ薄浮魂な う魂な tc 20 のな 闇えとい が ぐ のな ٤ n 7. は 5 0 神智 ŧ 鏡音 づ L 静ら 行》 な 0 b れき たか 加 世世 だ た 映多 K を 1 な < o きく。 界於 b 6 ļ b る K 給主 す U, K が 0 る。

夢に合ひし、

幾になった。 が地して、 が地して、 が地して、

ついきし。

待合室

首於 私於 何先 神然 駛し 私な 私た 疾ら 2 地方题。 80 た B はし 震力 70 を はし 人工 10 走る D' 風ぶっ から 風き から 0 神な 1 神堂 亚龙 目的 8 耐的 0 青野ら 所的 0 ょ t 如言 h b 暗る 和 を 私だ る 中等 カン は は ろ K がし E 所で 默さ 7 閉上 17 K 2 8 3 ح 私力 き 物。 竹里 る 0 3 5 耐分 在 KL 帽は 凄 42 わ 7 すい IC 0 3 0 =g-L 充み 中意 K な Ł て あ を 5 K 3 3 る。 S 取と な る کے V ح ح て を 知し

るまい

野。 車な 神。車 電な機を暴な 耐の 慌為 は 線さ を は 輪に 械か 風き は た 走性 越こ 私だし 在堂 0 0 0 0 あ 70 回くからん 多野ひと 鑑さ 0 す。 北高 え る る。 L き 耐なりは き き 4 K K 0 0 脚し \* 中意 中言 渡是 K 行う そ K ح b 0 K 中等 あ K ŧ る

急行電車の祈

山土 眩が 験し 凡之 松き 青ま 血を急き b b が 走 林 田木 李 7 行な 0 から から 電心 4 K がも K 色が 電で 生品 神気 私な車は 木 卷\* 急意 3 映る K 車に 存之 ^ OL が 6 충 行5 **全** L 雜章 る K t 0 神祭 北等 5 込っ電流 電が木はない 美えし 6 耐る 0 青を 験し 李 かり n な 0 た 空音 走る n き 0 6 た け あ VI よ、 耐。 1 8 K る。 空間 鐵い る b 0 凡士 0 橋は で 7 FL 玄 あ 踊き を 越二 る る 行的 え、 け、

発売と そ 私品 旋芯 私是 私な 私た 三 私た 不多 思想 僅為 のこ のこ OL n は 風き 0 + 0 思し CA 力》 車なるま 私た電流 治意 13 腦等 は 電流 夢ゆ 電心 理なる 議を 8 ば E 私記 車 車は 底に 車や 行為 0 な 0 かる 空% 腦等 は 0 O' は 中なは 電が 力為 六 力 b 底に 旋芯 た 卷 頭づ 暴は 旋 間次 を + 車上 な な 0 走は t 風ぎ 風き 哩。 机合 を き 勝な 風音 ٤ K か 上表 h 驅力 距 る 行的 道 K 0 0 0 b 中海 速は H H 中草 魔性り な カン < 0 F.5 5 廻? を 3 5 K を 0 無む る n 起為 驅剂 P を に 以当 た る H 視し 5 廻 K 7

走告

る

はて

0

てる

るる……

走上

たろ! 新儿 聞意 1 鯛た す 新比 聞え 1 I

皆な 五 此 様き 號が 客車は 車片 急なっ で あ 卖 祭は b を 京

改めたが U す

深多たちた き 再た十 75° py 融汽 年為 b 前党 今かぬ 0 日本 我力 此言 K 頃

汽 車 は 出 3

多き 頃

٤

な

<

荒ないると わ 災意 救さ 救さわ 酸は 平边 三 何宏 が 厄さ は ZJ. から 跡し + 5 得之 を出い の思な ん VC 同点 日节 き 涙などの の<sup>†</sup> 打造 胞は ح 82 Z 勝か す 嘆 で 0 U H'e 7 2 きと、 る た 惨え 苦く ん 美しき心と、 b. 流流 K 流流 ح る す とよっ る 内 3 1 强記 き

努力 K

有難た う御 座至 b

汽きくかん 「どう 情野っ プ ラ か 强品 車場 10 " 行 < 0 ŀ 空台 車場 ス フ 氣意 が チ オ を 1 ì 震し b 4 4 H.c 動き 加 10 3 下げ る。 李 世、 馬太左 し

0

音を

が 鳴な る。

カ ラ = p

カ ラ = H 1

色な ル B が ď 青き ŀ 5 ı, 色は 1 と呼 S 鳴

を ょ 30 る。

信儿

歌が

燈き

が

窓影

0

外を

赤を

S

V

1

p 5 K 轉き づ る。

0

窓を が

K

0

た

女艺 煙性 向な

學公

生

金加

がなり 凭は

鳥。

0

草こ

火ひ

0

を

0

け

る。

の

客がない

見み 汽 大器 牛きにいう 送 き IJ ייי b 0 な Ť 1 普和 際記 1 牛乳 0 濁 送表 つた F. 1 るなど 1) 鈴 から 鳴本 る。

1

客やなりま 女言 乘 I, 20 答の 4 見が 茶节 雪也 0 生は 1 1 駄 通 0 70 辨 路が 若b rb. 7 置う す を き 8 0 善 る 會ら 50 語的 < 1 礼 1

あしたの電燈

腕を默を室をほ 研が 黄 白 ウ 心 で から から から 金 い 地 ち 眺まむ を 稿5 10 0 8 カン 0 す 暗台 な رگي 窓を色さ ~ ょ ~ る。 立たい が 0 0 K < ッ て ちすくんで、 5 古言 F. 枝卷 彩さら を 髪ね を 離な た n n す た カン L

て

天で外を井には 私た 上。午 居る はし 睡热 b 後、 頻性の闇な = 14 1) 秋る電が 等。時に だ。 V 特き五 用さ つ燈 急ま分さ 窓い は V を 7 15 が 下 す 進と 0 1 暗台 行が關禁 る。 を發力 V 1 始さの 8

たし

新聞を讃み始める。

朝 のよろこび

字。障以鮮多蒲十二 朝多青的白。强。 を子をかず園を畳で 見ずをにもの れ明。色は 宝伞 ば けづ壁が 100 けられ、 銀光 色な 17 光公 る。

がか < < 障に雨む 明ずに H て青素が降か < 光なる 日少 る

美しいと思ふ。アメリカの朝は、

眼の色 椅り ス チ を カン 子广 1 移言 5 10 ż 人 色 た n T

15

力

されて見える。

白芒 白芒

紙L

の光が物

K

る

金元

ス

1

ツチを

ひね

ると、

き散す

チームの暖氣を感じる。を移して見てゐると、やがてまた、

Ţ

同ら激性 淚為 何怎 月じぢ 流音吸す小る濁に 渦3 小二 小さお なだ 金さ 盟め 動き 分え 金さ n 卷章 溝る ح 0 さ は 7 龍 2 る き 0 李 は 0 0 礼 n \$ 0 心さ 運え小こ J.5 行曲 水き 流流 る な る ち、 命心 強い 0 那為 < P 12 L 7 よ、 翌に 5 2 め を 0 K î 運急 K る 命心 る t

さ 雨 み à. る日で だれの、

爭 議 の翌 日

A 調で 秋。雨まちの垂れつ 細質 0 として 音が終め 0 長旅 V を寂か イナ 雨声 に 聞<sup>き</sup> <

寂ら

K

キイだ。

(大正八·1〇·1三)

灰は空にはには 輝かってくつ てしもなく

高加

S

天かられた

青を

羅ら

おかと

0

カン

٨

0

た 大海 き な 机

擅力

0

算を

想法

廣か 然ら V 事 2 人だ 務也 間先 所出 から は 賣は 心 買〈 地市 を が す ょ る。 V

麻り黒き 不予海か テ す 布 綿? b r 氣き 0 から 0 プ 風かぜ 這は カン 5 ル テ で 人い す 7 0 0 カン 泥は た 5 た フ 椅い 才 透す ~ 青野ら V 子.す 2  $\mathcal{L}$ カン å. 7 < だ き る 廻く 鈍に 轉 柿い

33 夏きは 電影細語引き町まと三 75. 羽立の b 燈がい 張は カン 李 羽江 2 から 初性が 0 5 0 0 0 2 N 8 た た ね 250 た。 h 0 町ま K だ 照で K 5 る 朝き 1

電線の薬

新たらし 打計 が 倒信 き n 起た 生世 た 5 命意 る 上声 0 絕等 b 望さ ŧ 芽のの 得之 生是 淵言 な € K S ح で あ そ n 1

天江 狂铃 悲欢 を CA L 呪る 死亡 4 0 U K た す 井ね < る Fiz な 6 K る。 は 0 7 嘆か 液< 查 h を 7: 思想 6

å.

底がない。

絶望の淵より

床。 薄字 大牌 オ 夕き 阪ニ K フ 敷し 暮れの 牛 V ス から た K 押 か け 7 <

る。

店委大店静。何是女意 ボ 動2 何2 何2 正 は カン 處一給意 3 la 10 處二 任 青い 儿 な K L 1 7 C 忙性 カン 年な 金加 から 办 75 7 餘也 も が電流 走性 和5 な 0 L る 暮れ ~ 動2 話り E る。 0 價か V II " な 0 0 かい 值も だ。 あ 見み 7 K から る 居和 走は 残けっ る る。 ٤ 生艺 カン 面常 す 知上 白岩 る 5 力。 So 82 分数 から 5

82

「私は 信じます―― でとして、 つっとして、 つっとして、 つっとして、 かゆるしなくして、

奇

197

困え涙な 燃 生! 立た 5 步度 ざ え 命总 5 前点 立たのも 計で 0 上志 て、 मह मह す あ 礼 ね、 ぞ る K が よ、 絶っ ŧ 映る 善 間がだ 望ら 聖意 る。 V 紹ざっ 步河前共 の魂よし 劇ば 1 望ら のたまし は あ 1 1 る。

夕闇の春日

日の鹿

VIII



科ないに 驅か夕い鹿しコ 3 森》奈 青 の良。草気 4 け 闇泉 守泉 -ふはんで だ ま 3. . 中なのの 2 乳 る は K 春か Ko る 呼よ 日於 33. 0



夏 1: 殘 2 た 推 古 佛

B 虚 細學 推。奈本 古 をます 空〈 良ら < 藏さ B 佛がに そ 残。 £ さ 0 表? P 0 现货 は た 0 5 面常 カン

榜

でた 慕た は な L V < が 思想 は n る。

VI.

n

٤

rc

た

姿が 办。 5

生 羅乳

<

る N

如是

<

物品

語光

る。

て、

K

ア1

る

あ

ム私をも、

<

私たの 遠差 悲欢 < L K 木5 5 消音 鹿よ 綿や え 呼よ 0 详曾 ž. る 學記 服為 が が し、よ、 2 ぼい b. 82 n

た。

(一九二三•七•五)

## 大天井の頂

----日本アルプスの歌---

夢ゆ 大だ 青を 天井の さ 空を を 8 7 悪いなるだけ 越 えて星 のいたがき 0 K 御光來、 f 近認

き

かな、

我はうれしく思へり。近き燕の峯の上に、

置る 青を

をに

寝中空で

そ

0

美で

を

我な

は

猶強

夢ゆ

と思へり。

(一九二三•七•五)

そ た 簡然 天が表う 線艺 母時 そ 猶舊 0 70 華节 素を 平公 现况 0 飽多 0 0 2 の禁事 L 忍し な 御祭 まで見る 0 0 き 情等 き 誇ら 姿の美 姿がた ٤ ば け 3 足人 P 0 0 る 4 0 0 5 か 権に て居る 7 0 な な な 化 け な 外を ح 4 る とも見ゆ さ そ ても は 2 にして、 な す だ カン ひ かしや。 から らか さ、 た おもしち。 ક なく は、 さ

槍貨 凡な富さ 衞 大震 そ 山幸 那二 時等 士也 7 士也 槍ち 0 から 夫り 12 ば L 頂於 岳符 眼の B 居を 岳族 0 去 0 あ き K 李 ت ح は n n ほ 入い ٤ 10 呼上 た ٤ L ば ば る < ~ H 71 没き 我力 ば ح 凡志 飛び 樣 n 大だ 間\* は 答言 我品 7 脚門 É h 天だ 姿がたも 0 眠る B 山家 雷ら は 井 李弘 n N 裝 威ゐ 鳥っ のいたがき り。 槍等 張ば 0 を CL 0 ごと。 83 n な bo カン そ 立空 h 筋な 0 山江 け .E2 K b K 6

我帮 5 は n 叫詩 L ~ 3 b K 大だ 此二 天井の頂 處 K 华法 日も 居e b た L

٤

ょ

h

n

ば

V

٤

き

力

な

拳点 全世 我沿山雪 夜よ 世世 は 中か K 界。 步 あ K 見み 8 n b ば 讃る CL ろ 美ぴ L 仙艺 歌か 憂5 ع 人に き £ 高か 云い 0 狭き ^ ت < 涙なん بخ کے 歌か ァ あ bo ル 6 プ さ h ス 0 형

質な 新る 民 b 箔ら 0 0 7 路ち 率か 次じ t を b 行咖 率な < K 2 さ す 6 U 85

ァ

n

プ

ス

0

楽な

K

n

ば

小飞

屋\*

守节

は

泊盖

後さ 間之 焦さ 空を 銀汽白岩對於 岸 = 耳也 何と 遡。 長旅 2 抱心 馬き 對党 杂だ 處二 断だ 土芒 K 色点 0 10 潮世 る S も が 川产 な 0 浮る 0 0 あ 発で を 0 ~ 1) 潜きに 5 東き 25 雲も 草等 ゆ 力 船和 < た 世 ズ 京から を h る M 1 消き 廻き が 0 4 抱か 椋沒 rc 食 は 0 5 え 曳き で す。 失う 疲っ 主治 子三 歌か 金点 5 0 B 害 魚 木 n 6 あ 0 世 0 7 CL あ 香だ 姿が た、 0 る は、 5 た 0 がき P 5 後也 る。 る。 0 うに、 ح 3 思な は

れる

## 柿の葉の落つる頃

否证 大旗 石江 柿香 大器 演説 會場な 和" 吉芒 秋き む き だ 0 空で 氣け 井ね 日で す な 葉<sup>は</sup> 7 は 0 川がは 47 わっくっ 水ま 3 は 山東 輝かく、 = 0 の上に落 潜誓 車よ を抜い バ \* ( 12 は、 0 は ع ル 緑され h ŀ け 0 12 出。 光を放つ。 立たつ。 な 私だは

石江 取员 段范 殘? 手で 右望 私党 柿 眺ま美っエ 何は 石管 洗き K 変な 0 8 L R 底さ 段だ 77 を 頭をま 人い 了なは ラ K を 飛さ 5 0 さ 急や 腰に 33 が 登の 0 る。 石岩 ル n が を つて し かすめて、 0 F. た て、 配は 自じ < な K お 置 彫ら 歸為 動 ほ ろ 分光 ė 刻に は カュ K 0 て行ゆ L た やうな、

流流 柿曾 見》 對於 橋は さ 自し云い 苦 n を 詰っ 岸荒 5 井っはし サ を 0 然 CL 洗き 私はは 0 薬は 渡を 人に自じ め K 知し 0 川蓝 中东 消雪 S が な る 間影 然だ 美で n 0 と落 自己 風か を が え から は 清さい V2 17 5 間等 建さ 感か る 轉元 流 考於 摇响 0 李 車は 違な 5 酷さ ず 12 女にようほう で、 7 5 0 0 で る。 < n た。 影片 は 7 が て が ね な る 5 0 0

だだ

ル

IJ

提

督

記念碑の下

にて

本党 初龄 督さ 濤な 里り K 0 ~ さ 蜜生 即治 カン 0 ル 步骤 IJ 来 く岸に を は 邊~

日上最高提高 然 久《

L

た。

七 そ 月台 n が 日か 今ま で カン あつた。 5 七 + 年党前是 0

孤立せる富士

富る婚の士にた Z. 忍占 孤二 母母 波集 富二 太告 to ٤ 6 立。國之間"士世平江 250 b 雲く 燃も 0 は K 0 遙なの 洋か 並た 山堂 泣な 影な ゆ カン 高加 K 冬汤 越一 る < 0 K 嶺ね 発さ えて、 0 日の美気 沈片 0 え 胸まった。 夕ぬ は み L 並た まぐれ、 L 行吻 た さ! < は K L き

私には と 日\* 久 売\* 吼 太た 7 陸げ 里り n え 平心 12 語が IJ 久 さ 消は 狂る た 洋 里, カン 0 ~ 0 à. 4 0 るい に、 音にから 記會 演は な 海岛 波等 0, 念な 岸が き o: は、 カンち 腹に 碑中 如と を 3 **廬** 0 揺る ゆ す 下 が n る。 K す K 立位 B ち 九 て

彼》 日 七 日日本 本是十 本是 0 ル 國台 は 0 17 新たらし K 年為 夢ゆ 0 野た 後 は 砲は 時に 破空 き 0 聲は 日本とし す 今え b 12 る 日志 n ~

然は そ 船は 幕に を 府。 2 7  $\geq$ は な 23 h T 10 江之 な 2 戸と 1 < ^ L ٤ N b て 交为 CP L b 港兰 K た さ 0 0 大提 世 力。 た き た سيد 6 な ٤ て 5 變分 云い 動き 3 で 0 あ だ カン 0 た 50 K 違が ひ な 5

黑玄

る

船岩

を

見み

T

李 眼の 暑上 私た今け そ ~ はし 氣等 日本 ば E ル 0 10 -t IJ あ 0 日四 3 け 為た 月も 0 は ル 日本 を 5 3 +3 1.5 メ 本党 思常 n L K ッ more 着 为 日节 暑さ ^ F o` ば を K 力 日中 0 かい カン た 忍ら 25. 5 ば b 礼

噴がなな 憩なな な あ 血なな S ほ、 ほ P を き 世 L É 荒ぁ 太た き 争 人だん T 心言 加 闘き 生世 \$2 平心 狂る を 洋が を を K دگي 0 洗き 續記 波等 け、 رئ は

b 慈 血 磯 海流 悲の を が は 神気 0 色な白を青素 父さ K < < 経な あ 5 る L ~ < 8 ざ 机

永遠に太平洋たらしめ給き

パ 汝生 萬法排法お な の<sup>5</sup> M 斛さ 日ち 12 1 妙た 0 0 0 心さる 涙な 屈さ な 神智 HE を る を 导 本点 力為 碎浴 K は 普 E 1E わ 給き 7 が 6 神祭 さ ょ る î ~ かい 6

ざるも

太 願が 平心 0 は 洋さ 0 < 國台 を は を 越こ 大た え 能多 て 0 神等

ば

世

給雪

1

此。 K 塊な のら 石岩 < n

残? る。

b,

ル IJ は 來意 b, ~ n 0 IJ み は 去。

電 車

大 阪 北 濱 9 眼 痢 院 0 階 1=

永ら 遠る K 神智 0 言言 薬は \* 讀上 ま ずの

ださっかっ

n 0

睡 む が 5

打智 て

破点

5

n

た

1

n

響か

K

幾く幾く

日に

日にち

か か

遠た地ちら 然 8 は 彼如 來意の に しは は 形は 永是 b 25 象中 遠る 人员 交 K 波は は字じ 濤が 去きを る。 書為 を 50 L 7

而に人と永ら砂な語に自し 碎にそ HE そ 米にな 主に き 0 本意の國家 き\* J. 給き願け を 高為 を を 傲が 教を慢を挫を興ない を を き 0 を 給な 大だ n 海 جگ 力 K

組公 工気大きま ナ 車 v 鳴 音点 然に 龍雪 沈范 そ 樂が 立汽 ッ 體法 1 る L 0 5 默 00 音な が t ŀ 0 ル あ から あ 音な 0 this が 悪な 怒 各於 が 響。 が 机 あ 0 10 ح 2 響が 部本 いくつ 5 B 濤た る は E が 思な か る が。 修う で K 似に 李 K 烈は å, ? 籍 5 た あ 水学 な 专 L て か を 6 似に < 0 5 ゐ 音が ? 要多 5 P な る す 樂於 力 5 る。 る、 ? ず、 が あ

る。

三まそ闘なる出で暴情何な あ し風され 風き た 來會 K 0 響を 吹声 譬だと る K 來に 喧かな だ た 四 5 ٤ る 此や して來た、 ん 5 ..... ^ ٤ 秒言 だ。 る 善い 5 V た ٤

何に喧嚣かし 電流あ 車より 美えし、 が 吁5 ま 鳴な た 5 虚さ 響がが 傷室 る 電ん 1 車 0 交流 が あ 明的 鳴な る べん カン る ? 1

それ を

らう?

小

人艺 人艺 暴等 暴等 街 荷で、仁光東北 丹先 夜る 李 E あ 丹范 造 造き 風き 風ふう た 0 7 0 の都会 暴は 空間は 0 t よ p 0 0 電が 0 暴け 廣告さく 柔なか 0 静心 風ふ そ 車と オ 風き てく 温つ は n 詩ら ょ 1 t ! 0 K だ V 0 カン ケ だ。 歸か る 李 がかって 際た 0 ス だ 0 K き き 1 續言 t ŧ た ラ やん かい < 止\* 1 ح ん 1 思智 で 2.

٤

私是 東意 即产 上 鳴 弾は 大智電 植2 鈴:鳴 東京 ス 0 李 n け n H き 車は プ を る る 0 枕元 1 t ŀ t な 0 IJ K pps B 音さ 音声 1 1 1 雑き 音が > 車は 0 5 が よ を 音だん は ブ 題な B K 烈诗 り、 走点 0 が が 5 鳴き L る 弾は 震力 オ な る S 1 け 動音 部上 1 2 る す ح 分え ヶ 香だ ス る 3 が が ٤ ŀ ŧ あ ラ す 4 る、 あ る え る

て

私だは 北京斗牛 叫詩 我和 弟で rc T, 子上 7 n に光を T 0 達 星ない ŀ 光如 光が 70 が から 12 I. がり 見み を け IJ 昇% ~Z 興た よ、 與な 求是 た 諫な 1 = へら 8 此上 0 ょ 0 0 T p す 途 1 走世 礼 を、 5 る <u>\_</u> た 0 K ٤ 0 7 た 6 は 1 間。 な カン 5 な カン v

私是 帮心 そ DL 謐っ 眼的 0 を 氣管 開か から 張なら き 給ま 心なった。 る 5 ح ٤ た 1 rc よって、

私是

は

李

た

現ましな

(D)

上之

K

る

を

見み

る

I

で

1

私な春に雪さそにの。独さら 私たりの 神る 私だの あ は 7 線艺 n 私だに 眼め 太た 視りた 0 は を 何怎 陽か £3 光" 閉上 かり から 恰ち、 12 から ち 與た 回台 た を 2 復去 歸公 奇 1 質な 5 0 蹟。 n T 7 とし 光かり 720 來會 來會 ょ た た。 7 1 やうた。 教と ^ る 爲左

めに

光の優しき掌

悦んでく

n

Ť

友を

J,

私には 魂是 のひ 想 放っ 0 書よ 闇か 没ら 育な 路ち を K 離さ を 歩ぬ 礼 ん て で る た

か

私だに 私なは 悦をん 七 お 齋: ケ 7 は 17 月5 ま で 歸六 ま た ક た < 友も 0 て 來<sup>き</sup> 歸か 拾す n よ、 書は î 0 7 T た 物き た 來きた。 1 を 讀よ 亡 ح ٤ から 出。 來會 る 0

だ。

疑ながは

から 思し

潮世

5

ん

ŧ

0

が

光台

線が

反法 物。

射岩

す

る

カン

٤

そ

n

6 n な

から る 滑货

不予

議 な

な

形容 Fit を

と色とで、

瓦太 屋 6 光がが 街によう 私だは 光於 ま 暗念 光沙 私た 凡さ 虹に 烈物 八 水: た 室ら 水 K T が 日号 月も 根和 珍含 を 炎な 光が K 恐幸 0 0 ま 0 珍鸟 5 歩き 天だ を 逃に た 實じっ 3 超か 太た 真儿 光公 し を 恐虐 きゃ 5 歸か 陽 < げ L 在 爺 る L 恐煙 n 込こ V < 0 0 水 が o o 電力 0 n な ん V 7 御か 7 柱、 棒 だ 市 < だ 來會 きゃ 1 Ì な 私是 た ٤ 私なは、 がし で ラ 0 た。 は チ な 工 1 5

かションが

私の生命 おしないなる 容人と、 珍容よし 私の眼に、魂に、 あ 私を捨てな なたを愛する 八々に會 して止つて居てくれり 0 v な ふた でくれ が 故當 6 5 に、 1 光線よ、客よし る あ Z. た

1

這一舞一再為 海洋 そ 私たし 見る 入い踊ら J. 37 のし限め V 0 出だ 0 新たっ 幕 上之 0 7 足す 彩意 を 私たの K 0 扉なら 來會 E 掲か 0 カン た b 国ま 眼め T げ、 7 < げ を 6 窓 開路 礼 1 た き 愛ら た。 撫ぶ

私だに ð 日K 私だ 志 Ki 7 本質 o L 7 字じ 如是 き が 思し 活 < 学记 想が 英な字に が 讀<sup>よ</sup> 0 其る 糸と 力了 奇® から 0 85 蹟さ 歸公 出栏 0 を つて 獨と な 知上 逸字 ぎ る 來會 た。 1 目的 Ł た が が 0

え

L

1

は 何先 人な だ

1

1

張は 網表 落然 亂急 君象 何度 輕智 踊覧 網景 繁衍 私是此。光流 o L 業な 膜をく 上章 膜表 舞ぎの な 0 t 5 2 望さ 張は 眼的 1 が し b な 7 0 は 礼 る 上3 6 下に心にて ح b < 0 て 15 K 中意强定 ٤ n あ 配ば < かい n で、 4 1 た で 儘 は n 無 K 踊き S

てくれし

私なは 囘台 私だの 私なの ŧ. 眼的 そ 経げ ざ 復言 Di 12 だ 6. n を 0 節さ 眼台 験なた 験なた 新 L t 1 開 小意 眼的 の上で、 底と た な き さ を 0 Ĭ 0 き ま て 上之 觸一 愛い 5 君意 大き 光か ~ < K n 撫ぶ J, 普 ょ 開為 10 n た 優さ な ょ た 5 が L て 世世 0 入い b た 故ぬ < 5 1 界か 細質 て 0 n K は た

光工の手を借らずに、私で弟ご青年達が建てた

(前方の家は計費三十六圓)

力して下した醫學博士有澤潤氏に捧ぐ。私は此の一篇を私の眼の爲めに誠意もて努



(前方の家、計費三十六國

北澤のパラツタ小屋大工の手を借らずに、取る弟で菅年達が建てた

定 済 屋 の 箪 司



錦にか 特に権力 そ 選為 夢ゆめ 2 そ 床と 家公 降 の心が の隣人の 0 は ま 5 を蹴げ る 小二 礼 床台 بح 0 雨あ 半でなった た カン 秘言 って立た K 風か K 0 る な 0 K 寪 专 る 多语 為た めに恵 80 0 頃 < ち、 な K が

3

n ば

とて、



彼如 涙がだのだ 復之幾之彼為 焼け 去拿 凱が 着き彼れ 私なし 1 2 千 與言 等 年热 等 旋光 华与 ŀ ラ な 7 は 次なか 校 は 小二 は 0 3 0 0 ラ る は 頼。 そ 歌之 は 彼れ 冬点 秋き 歌が 産っ 愉ゆ カン 2 ラ、 る 0 n 快台 感力 等 0 を 節に 着會 0 200 張塔 15 玄 謝や 衣い 氣 心是 面点 物 0 15 L を 默さ ŀ 類る 額な 配话 ラ 白岩 0 ラ 7 6 傳記 視し K 淚な 夜\* K Ś 歌? ניי ラ 72 2 し 題は 具。 ラ で て ク る。 وي 0 あ n を K t 見認 0 配法 T た。 る 給き え た。 る 1 0 ナニ は そ な 0

Bo

5 カン ٤ 此》 較な す 22 ば、

手<sup>て</sup>旗法 行為 K 列的 手で K 0 兒。 日中 供品 0 が 通信 丸意 0 る 族性 よ。 を持ち つて、 5 n L げ

ぎ 行响 く。

< 3 0 から 6 1 汝先 清ま 李 澄す ま S きたま 2 ぼ 重 た 0 汝是 製れ 胸な L をな 0 K 子。 0 如言 植。 J. < 多 \$ 頭 L 7 人など ぞ 2 0 立 子 1

清き我か

あ

K 過す

に

ちて

呪言の

的意 0

よ

b

脱部

n

¥20 は

要

厄さ

手で

ょ

0

救さ

n

誰た

8

2

娘等 疲。既是 神な太た た 汝是 2 打名私名汝先 猶確 B D 陽や 2 の光質 振ぶは 等6 踊きれ 礼 K Ł は 0 勝利 等6 人に を CA 手で 2 0 20 22 あ 0 生 世世 IC を t 礼 苦く 0 私是 な b る はし 旭 且為 之元 李 界か 太た 世上 を 痛 為た 0 7 0 等6 絕地 5 神智 が 陽さ 日言 見み 舞き め K は ^ 闇な ぞ 示し 旗き 3 K え n 7: 0 T ويحم 0 心言 登点 5 岩か Zu は 手で L C 世 1 るた る。 1 ょ 極い き な t あ 息な 戰立 b b 3 V 0 120 子。 カン 音の 神気 n 7 疲る ? K た 5 6 n L 感力 カン た 8 謝や ? る t す Ł 1 る

のには、

快がなかっ 踊艺 歌か 見ら 淚 日に神智 去意 快がなか 黄苕 私是 B 2 5 色人と をだ 本思 年为 供量 は n る 0 0 が 0 禁急 をよ が 節言 カン 0 は L なっ 前类 面。 過十 理於 秋ま 爪っ ず < げ 如是 す 斥書 種品 る \* 43 5 专 に輝き < る 先き 白岩 些 兒音 な 過す 3 私た 行ゆ 進さ <0 2 世 K 供も 兒~ る 苦 拉左 給き から け が 7 行ゆ 供品 氣等 よ 行ゆ を CA 心是 等的 故心 る 0 10 得名 L 17 配机 <0 て 額な は 世 な か 300 E L カン 2 米に 7 7 る 思想 0 見~ 如三 國言 2 た。 ès. 人是 供意 た < 7 K 等的

は楽な

不多

良

は

B

うぶれられたかの如く

学

行》

<

排法

厅常

世

5

n

ても

廣告され 私とと 經常大きな 荷 自じ = 米二 電が電が JU そ 馬塔 年ね 信柱 車や 車や 0 働き 李 國ラ 個二 間が 越江 赤な は 車片 車よ 反位 あ そ 0 0 紙山 白は 對於 + 凡さ K 0 5 术 K 0 み 0 0 間がた 字に 動き 人 倚よ 1 5 ガ 7 0 0 で行 人》 方は に私た す 燈言 力智 海流 0 ル 5 ソ 軍公 拉左 車は 向加 10 だの を ば 水が 7 IJ く 人に は な 0 0 0 K 帽が ~ 办 h H T 脚章 倚よ 默さ 隅な た 0 を 跡さ だ。 た 居ね 料は 濁だく 被な 想 h 0 る 音が す 0 カン 0 0 人だ た る。 7 は、 男とこ 間 る。 が

獨是 夕息リ Ž, き 0 刊為 0 た 賣多 自じ 10 0 IJ け 働き 鈴り る 車は から 笛を 0 な IJ る。

日比谷の十字路

私な私な者は復々見ら進さは、の」き 興き供をみ OL 復き眼が 日四 等5 行的 0 興きに 0 為た よ け 淚な のから 為た 8 J, が 8 K を 流流 K n 舞業 る、 兒~ 1 供品 0 學中 け る 資源 に 見<sup>3</sup> た。

静寂とやく 煉恕 東 深态 場ば 平心 江之 步 そ 凡之 乙さそ 清 あ 京會 戶艺 瓦台 川战 違が 李 穩を 0 7 n 團だ 5 の塊だ。 を b が た 日中 办 は 1 さ K CL 0 娘 館と 忘字 ~ は だ。 K 取と B K 土言 n な b 1 0 は 0 1 變元 き 李 返☆ は 0 イ な 7 誰なれ 胸蓝 化台 幾く た 李 さ 長族 カ ラ 締き 萬なん ኑ n to き K L は ^ Dt. 衣い 充み た 凡之 0 羅ら 0 た 無た 习 男ととこ 魂がが 扮完 服之 を ٤ か 0 ŧ て を着き 装き t き 屋\* は 0 る。 0 だ。 云い た る あ 根和 は で る 0 て

は

な

いかし

K

下是

で

日中 視慮する け 比" 2 谷や 专 から 0 あ +-字に 帝に る 國ミ 劇けきちゃう K 3 も

ŧ

私た電流は事 くがた。 乘。 ち闘き停い 支しび 風言 る CA 換於 智 留う 那在 3 美世 所に 5 電が 0 電ん 2 0 n 0 兩側の 電ん 車よ 雲も 去× 前き 人な 車片 去 Fo 車がが を が 李 B E 0 服さ 70 5 -- .5. -- /t-を 2 K وکم 0 間如 後を 人, 探 空間 3 < 5 限の を 人な を 0 る ね 鏡ね 被抵 26 電が 7 ろ を す 办 . Š. 默さ 車や 人なと 想言 力》 25, 8 け 26 rc 6 满艺 た 送なく 下が 員な が る。 た。 る。

告したくきん 養ななな 自じ 嵩が ح あ 助作 今は 自也 5 5 み 分が < 7 行》 ग्र~ を~ は 0 5 6 ね Z 逃に 0 幾く 0 普 脚篮 < ば ٤ げ 講 講か 人な 名的 め な h 途も 演念 演え 0 5 0 カン 6 をごとは を設す 2 ح ず、 あ 7 کے 6 + 0 6 け、 つて、 幾く た。 思さ 名品 U. カン を

仕ませねばならぬ。

薄さ着か

命が

を

かに

ح

5

100

乍意

き

日四

病や

7

し

頃

は、

あ 0 テ 2 ŀ 3 た 7 去 ね ば な らず、

必ら

要多 ま

で

あ rc

6

5

दं

は第二

ニの

九月一日

加

祭の太 鼓の消えた 後

州街道を行く っすだく聲 な動物 に東に消え行 が、 にきょ入 ٤ くころ る。

自みらから

0

微学

カン

蟲し 微学

0

カン

肥二 甲之

えばるま

都な焦ま我なあの。土とは、1、娘なんに 娘等等 は 歌が 专 3 歌き 京 な は 3 U 歌か t 0 U رکی 7 0 ĭ あ 7 b あ Î る Z 卖

K

あ」娘等は歌ふ

真章ひ 睡む 祭のの 秋喜 夜よ 2 6 0 中意 b n 最き 夜上 を 82 後亡 0 過ぎ神な 夜ま 0 す ح 太空時間 0 日中 0 0 鼓 0 77 70 3 多品 け 消音 き。 ば え

(二九二四•九•二五)

どうのし月 計ts vbv 涙なだが 電では 李 筆。蹴ば 無也腎治 ま た 0 理,臟 燈言 0 を 起き た 月音 漂なる ع 炎龙 0 暗台 を 走性 L 淚 立た 7 下きき 0 眞はは で 5 7 てる。 同点 夜よ 0 世 中加 中。作?志 机 知し る K 0 0 K りつ」も、 の上を漂ふ 7 パ 行ゆ ン かう? は

樂な B 初 n L 礼 は 7 は 得名 萬はん 歌え 解る ず Z 得名 0 淚 すい もて、

淚 日 沈京 本思 あ が然 る K を 日少 L K 7 わ 嘆 が 音が き 樂が 0 日四 な Ko 5 L 8 ょ

1

音》沈之彼為 生 樂が 黑污 等ら 命に 松号 和 的な は 0 0) 樂が は 為左 な 更言 耐比 h 10 的 聖 凡言 0 耳3 10 は 7 彼如 0 等的 け 1上。 H 0 から 80 から 四音 3 よ n C. る t t 1 り

あ あ U そ < 0 7 は 梅ば 張は 8 能 毒さ 低o b < は 上志 0 壁を 3 げ \$ を 4 る 5 持つ変な 感觉 た 礼 激學 た 0 る 聲。 聲。 0 壁る ぞ を を ٤ 8 てく

n 1

今点 生意 喉은 D た 少されど 命心 等 17 美 感力 0 歌か 激學 L き ŧ 痛る は 整る な な 4 今はなかな bo を 誇" るの し 大震 驚な よす きく、 小。 鳥も t

を

自じ

慢な

す

B

0

あ

n

る

頰管 彼为 そ のに 女き 若は紅には 締き 3 を Bo 82 経り b 飾な کی 1

屋の簞

再び病む日の長いだけ、

定等を 彼れ 街も 15 を行 から 习 ŀ 0 歩き 5 力 く1 カン 2 0 算た を な 笥<sup>†</sup> 那(c バ 3 B b 秋き 1 0 行物 15 0 カ 空で B Ŋ < K

われは わが國土の

彼れ日にあ 黎也 迷茫 等的 本党 明於 رئي 7 0 は は 4 闇み 何い 自尽 彼か 日号 時っ は 女章 ぞ 0 深意 は 闇さ L 媚= U K を to 民党 明あ が、 殺ら 現まな る 0 き K 日中 賣5 為た る 12 8 K

5

現立娘を低いた 救さ 00 のな 大龙 8 10 明心 た 歌った 5 を 呼上 8 を 80 n わ 200 唱記 が から K HO 國色 為 さ の 李 的 10 少 IT ŧ だ Z N

簞ん 定等 裏? 枕头 弾がから か 遅さ 急を 重的 踊 塘 鳴 は 湾にや 筋な ラ 帶<sup>‡</sup> を ぎ け け 礼 n け・ b ね 低さ B ょ ップ ば ば 上意 あ n る ŧ 0 を 得名得名 b < ク 3 ば ح T. 0 鳴な る る ず、 L 0 70 鐵る 华系 ح 踊ぎ る 踊多 る 病力 き 7 儘き ŧ り 0 0 5 床に 1 する 出。 き L K CL < 寢!a 來會 き D T する る 7 る 輕る る 儘 け 0 る 礼 飛亡 K ٤ ば T

打力上流

たり

ず、も、得る

彈力性 鐵る 擔に は = = ね は 习 1 0 ŀ n カ カン U バ カ 步 あ 刃 き 刃 B る る 7 ts 香香 が 度な バ  $\rightrightarrows$ 節ん 毎と 华蒙 Ŋ 刃 1 ŀ 普<sup>个</sup> VC から バ カ 振光 B 0 9 Z 助 き出だ ١ L K

他た 細學 そ 年ね 愛も 0 b 報はあしから 餘 行中 B く 自<sup>t</sup> 日じっ な 17 < 分元 を CL を得る 形窑 た نے り 泣<sup>た</sup> め た 1 < 再たな

拍祭 灼い熱 悠ら 大意 彼れ 重なも 算次 彼如 バ 學。 = = 然だ 名やう 荷に <del>筒</del> ŧ 刃 ŀ D は ŀ ح そ 面。 四章 力 0 0 0 0 0 He バ カ 踊をとり の拍子 Ŋ L 如言 白岩 刃 1-3 暑あ 习 CL ず 28. 0 7 < K き 告 < ~ 歩る 踊さ き 日四 7 **::**2 カ は、 F を 大荒 K 跳れ h 晓? ŀ K 道。 カ き 0 n カ つ 笛 7 ば 月、 K 乳 B N 7, 0 也 6 け 代法 1 n て h て 17

呼上 目的 路ち 彼れ 2 定な ほ <u>:</u> 濟 T を 习 F 次じ は を から とぢ 單次 屋。 た る を 5 カ 人な 出い 調で くも、 Ŋ ほ 0 カン 算先 0 7 7: な ح な 忍し 行ゆ る 笥す る バ b = 开幸 ~ 刃 < IJ 秋意 F が は だと ば、 カ 1 K な 0 ズ 马、 4 る 朝雪 でいい 玄 むすがた t 立た 1 7 o" 見み 7

ゆ

定をうい 世 7 き 0 屋や た 節 は 7 笥す 重点 5 0 荷に n U を て 7. 擔 造 に à. 1

太陽を胎んだか

X

日本の娘よ?

鐵る人と街を秋季 引き手で 生 を 对 0 0 歩き 朝き 0 重力 < Ŋ 定齊を 踊き荷に 1 る を 儘意 背世 丏 の節笥ぞ、 K, 負怒 パ は 世 5 n

(本所松倉町のパラツクに病む日)

## 太陽を胎んだか 日本の娘よ?

大 正 + = 年 た 送るに當つて--

然しか 焼や 大だ け残の 月台 0 震災の餘燼 + L りの山手の夢 五 日音 かい 消音 の強をあしん え た。 のほと は を驚ろ ぼ ŋ

そ 礼 も思った程 が被び カン 害 世 もなくしてすんだ。 た。

さい孔雀は、 に閉と ぎ込った

日に

本公 L

小な

0

そ

てないか

ら艦

李

た

そ

ح

カン

ら出て來た。



酒高 最もっとも 酒詩 1 で は 多年 7 は 酒等 な < 生心 1 カン 賣5 そ 酒店 0 n 0 を 國ミ 70 た 造了 **英性**生 カン ₹ 3 1 0 0 K 日日 は 急な 本是 から K L 力》

0

70

た。

五 然は東きっきゃっ 私是 大農黄 わ 軒だ は 阪か 金松 が =0 B の正り の鎖 -til 西に を 見み Ŧi. 0 賣5 た 三の所に 込<sup>二</sup> K 同ら を吊る 自か b 2 4 は 0 胞質 K ٤ バ rc P 5 は 來〈 から L ラ 急に 遊ぎ そ は る な た から 1) ייי 2 礼 B 力 家や L 25 ٤ を ク 0 0 を 12 力。 目め は 忘す が た。 0 田。 な た 度た 力 5 カン 0 5 つ 72 Ĩ te 0 IT

違いない。

李 ア 何第 ٤ 云い چ 意い 氣等 なすがた だ らうしと、

見み 返か る \$ 5 な 姿がた は 東京きゃう rc 見み え な < な 0 7 反か 0 7 地市 方は によるが た。

金色 あ 紗や S 0 0 胸む を 3 N 摑る N で

度と は 思な 好点 帯が 0 月切 羽は を 阪法 総な ず 龙 神光 た 知し 地ち 溝み 方は 0 中な K K 話か 到言 K る 叩た 5 度な 7 普 每三 P 込こ K ŋ み、 た

5

٢

何怎

0

た

カン

n

な

S

1

私於 錦に

そ 大盘 阪治 10 は 地ち は 搖响 5 な 力ン 0 70

然か 22 は 私 何怎 ح E 知し V à 0 無さ 7 惑じ る 悲な る な ح ع だ

自みがか

6

災意

厄さ 同点

K

遭あ

は ま

3 だ

る

故® 衣い

K

+

萬意

胞は

が

汚を

鑑り

建る

K

<

る

李

0

7

る

る ح

き

K

5

5

0

256

貴。貴。勞 公言 そ 2 公言 臨之 娼 婦。 婦 働き L 娼さ 0 時也 から 人儿 人だん 調で 酸は 者や . 議等 會は 必らは で T: 調で 止上 即治 要を 即治 旦だん は あ \* 0 K だ 那年 左 L 街点 建力 0 ٤ 0 カン た 頭言 議者 7 思想 為た 0 专 K 楽さ 0 8 たの 求も かい 0 た 12 は 23 1110 0 たの た。 カン

B Fo de 2 7 1 n 办 0 L T'5 だ 愛も 7 私是 け 國さ す は 0 る 的な 狂 彼如 日四 忠き 色点 奔 楽ら 告え 本是 調で す 办言 を を 0 る あ 娘 帶お L 李 7 は T h < た K 礼 る 弱品 た 5 かる ح ح ? 0 ٤ 日日 を 本先 悲 男だん 2 不比 रं 0 危き 機會

K

私だは 國と 灌除 國とお 30 + 2 JU 1 2 を  $\equiv$ n 萬為 5 0 は 0 李 7 撃あ 億な 亡言 立 國に 正意 7 そ 五 汝 \* 七 千 T 宗智 0 げ 7 は 0 國ラ 為た 千 7 が 7 0 0 な 整き 喜る 狂る --民 腰記 5 年烈 から Z め ~ 百 は 辨公 で、 + 聞意 W K さ を首を 5 萬為 酒品 6 乾 る 四 え 乾か だ、 圓え 億点 る 杯点 る は (大たしたう の一つ。 不 杯点 す 切會 る。 ると云い む。 る 國台 辭じ ٤ 算さ を よ + を あ 1 年かの酒湯 げ 7

を

否っ

み干は

す

ح

とを

忘字 2 な So

30 李 0 は 為た 8 0 貧ん K 正岩 氣多 を失い って わ る ح ح を 笑 0 7 わ ょ

李

ح

乏慧

日本党

が

な

30 50

何先 2 加加 参え 50 22 人ど L 藤さ 政党 1 3 K 7 高か 権は F デ 专 HE 3 明心 \* ij 劣 本學 與た K ä 1 5 婦ふ は 1 0 人是 な 勿 ヂ な 硝が を 論が 5 力 は 子子 熱な 英心 0 窓艺 私たん 愛も たの 國と 2 を L 0 婦。 打算 準は 3 尊る 人に 壞品 敬は 備分 0 す す 為大 が 前共 る 無な 8 K ح So K ح K

於為

T

然し 婦さ 2 2 粗モ そ 體に 人だん L 礼 0 L 衣い 日時 参? 故學 動公 粗なく 7 本点 政意 京 章 K 人儿 た 権が B を 健は は 0 2 は 自ならから 志 かい 君家 美えし 中意 n 性力 種し K を 等的 褫ち 0 0 何况 要え J き 套 ds 誇っ 人だん 求意 b 同為 L から h あ し 逃口 胞は た。 首は 0 る 7 げ ょ 都と あ 75 7 7 0 0 あ る 行的 婦さ た。 BE < 人儿 本览 5 は 力 婦子

5

人に

力;

震災當時に

汝なら 汝に b 奴と あ 永さそ 勿為 前泛署上 自含 行 办 減れ 遠急 7 n 開た 半点 名的 力 卑ひ 友な 0 た 身に 無在 10 が 身儿 0 6 怯な 梅ぎょく 署上 人だ る 水 故學 B 5 を 為た 0 な 名品 0 ح から \_\_ 10 ح 屈か 3 地ち 位台 る た لح 種品 貴生 3 思想 8 K 位か 貴き は 3 を 0 婧: n 汝先 0 る が 据》 HIE 思想 K 金加 人是 7 0 た 5 あ 人生 來會 階に ^ K J わ 2 李 0 よ! 1 た ば 7 る。 級意 カン が h 5 質》 は 高な ....... あ 5 は 李 < E n b 0 た を る

JU 英心 百 國え 萬名 0 娘拿 0 等的 男だん 子儿 は が

6

より

然は餘よそ 非はから あ ŧ ~ ヴ 神に b 沸さ だ 震力 L L n 习 功 工 が 騰さ 打造 皇から は は 時也 愛あ ン ル 黒だ 建しいの b 續記 将を ---Ĭ K 后言 す \* 軍 か V 銀さ 時じ は 0 2 る 突き 友旨 餘上 7 子儿 孫きなから 天ま 間常 0 破战 0 非はから か 震い 0 自じ 百 包は 照6 世 わ る。 は 沖海 動 圍ゐ t 大路 t かい K +-車に \* 時じ 神 Î 親比 消き 哩なるの が 破点 0 0 愛い 水 直孫等 え る 熱な 快走力 な た。 要多 度 K る で は が 娘华 あ 要い よ!

る。

を 0

持も

傳え 過点水表體。 百 然か 平心 温度 統言 去。 L 線が器 + ٤ 0 度 凡さ 1 を を 沸き 突 騰き b 7 持 0 寒か 0 破世 解於 0 す 暖龙 放ば 因为 L 7 る 計ば 襲と 行い 熱な 5 て で n ٤ 湯な 0 は る 7 0 足た 爲た は 為た b な 8 8 5 な K K な は 50 Vo

平常時時 平常時時 地。寒沈 球急 暖だ 0 計じ 温克 0 0 K 用点 動力 度と 刻等 事也 度 で 李 は だ は n 片党 な H た 行う 出地 る 5 溫差 < L 废艺 to a 7 居を が E 知し n

n

ない。

ば

何在 故《 n カン を ? 與な ^ 何本 る 故\* 用点 意い 力 5 を L 7 居を 5 82

瀬ら 解 裾さ 婦" 銀艺 30 な 病や 度と 放け 3 李 人だ 座さ 李 を は 人允 H 祥 ^ ~ が 高加 來二 き を 服力 0 焼や 0 8 膿気 な 解於 解於 水 が H ょ 善 放は が 放は 5 7 Ť 怖智 Î < す 办 克 しる ٤ 來さ る < 6 な 0 7 で カン は は 0 無な た で 5 ì は な S

カン

Î

7 居ゐ 銀きお b が 座さ n よ 李 爱る 5 が 0 天元 す な が 0 る ま 賞 世方 姉し 靴ら ^ 妹き 下是 0 0 サ 解如 t 0  $\mathcal{V}$ 放は 底を 1 プ K K 何先 ル 金 ボ 0 鎚さ 役ぐ ッ を ク がない 10 立た ス 8 0 0 ょ Ä かい 1 ? 1

何千圓附いて

ヤモンドの値が

2 踊を 魂 Ki 本な h 礼 箱は 出灣 を ٤ 世 0 打克 0 1! 中な 破光 7 カン n 1 銀艺 5 座古 0 装き 飾り 窓 0 ガ ラ ス

惜しいのだ?

痼病がからにん 日で実際 然しか 國で 汽\* 凡太 六 2 そ 干艺 暖花 L 民治 車は Hr. 0 7 n 度 勳公 計ば 3 戰艺 づ で は 彼れ 功言 電ん 線艺 0 る 0 國記 0 de 民态 國台 ガ 膿る が 等ら ٤ 車にに 光台 天き ラ は を L 7 拉左 0 VC 照で 老か 彼か 吸す 明公 夢さ 7 0 ス 等的 皇公 自也 き を جگے 政 た 5 后うの 娘草 打多 權が 動き す K ح 時言 太茫 等ら 碎公 王为 ع 車は を K 陽が t 妃ひ を 會き 興き を け 1 0 忘中 孫を 運急 0 t 熱ら 1 席さ n た。 轉元 は 度と を 7 2 世 を 拒证 了量 保空 T 0 た。 1 た。 T から 1 な ぜ

然と 彼如 等6 が

震心 彼此 票を 彼如 家公 あ 災的 等 等 潮 A を 建た 地ち ح 75 0 ic 2 彼如 活台 賴な 7 躍っ 自己 等 る 母も 人に 動 0 K L 胸岩 感力 種は 車場 V を 激け 婦や 6 K 湧り 人 運気 あ 0 3 淚な 轉に 5 る。 をだ ょ 流流 2 L た 0 7 あ 0

彼れ 等 人に を サ ン プ ル ・ボ ניי ク ス か 5 解 放け L 7 < n る 0 は 彼於 等だ。

堪た館か

得り

る

人だ

種し

無す

S

1 K

で 0

井る

FZ 遊うく

私娼

篇ら

現の 窓を

き 10

恋き

あ

李

h

K 强記

いて大き

明為 は

ガジラ

彼れ

等的

胸蓝

を

包?

亡。

0

古む

原品

廊台 t

0

橋が

子也

は

Ł

de.

た

私た 明心 0 7 かい 装き 來會 飾ら b ガ 1 ラ の残け ス を K K 破点 叫詩 日片 ん b 本院 だ K Î ŧ 黎れ 明為 が 來

ع

80

た

1

そ 波等 彼如 水ま 2 大震 私是 震心 2 を L 等的 0 泳な 阪が は 災さ n 李 切き 7 0 0 當っ 0 は h 女選手 彼如 骨ね 市上 る 時也 E rc 具。 等 組系 立門 正 n 冷む 合む 私た 0 0 + だ 静心 投き はし 勇ゆう 彼れ 0 運え け な 技さ 足さ 躍や 等 活台 動き 年な 私是 ~¿ る から 躍ったくず 手で Ĩ 場は を 人, 0 0 D 悦き を 肉ic 夏沙 で、 かい 0 私是 を 女運轉 切會 付き ば 箱艺 見み 九 い い り む す め を る 少 L 接が た 手品 7 配ば ح t 挽き 2 を î ば かっ 見み L た

1

絵だ 頭に 民族 政会 は は K 楽な 明点 神 6 元 樂的 -1= する 坂 は 魔な

き

私艺 賴病 我說 罹, 家 羅り 育な あ はこ 國台 災流 1 庭い 災点 7 女芸 者に 人公 0 者は 上声 性芯 彼如 0 舊る 1/1/2 0 H 0 0 な 70 為左 き 鳥り 寫左 5 典で 80 di) 人公 ٢ 3 n 型は 10 1 L 10 T 清5 的で 農る 去 7 る 光明 荷で を n 铜矿 る 舎は 車等 吸す t は 0 皇からくか 荷に を ZL 1 n 0 車表 后急 曳ひ 7 05 < る 於 わ 名本 ح 曳ひ る 水 娘等 ح H 17 0 ł 等的 を To ¥2 0 背が あ は 7 h 0 耻は 步 720 30 4; る 1 凡ま 0 人公

は死ね!

光: G

明多

皇

后

05

孫き 徒也

娘な

٤

L

てで

即が

院な

0

生意

は

自じ

田島

な

か

0

た。

世世 界心 K 乗の h 出地 L 7 く る 李 7. K は

未\* だ + 年党 か 1 る。

来 2 だ n + 李 年為 0 0 長な あ き L を 私たし 年な そ は n 待ま 杢

震心 災点 直後 G 學がく 院 0 小岩 娘が MASS は

あ

L

た

る

7

+

1

1

た 6

ね

ば

な

5

82

0

力。

Î

私たし 0 為た 8 K

或ある 2 蒲 新儿 0 團と 聞ぎ 時気 0 荷車 から 1 2 私於 n を を は 可以 寫し 彼如 張 真と 等的 0 K VC 7 L 婦ふ < 7 人に \$2 HIM 参り た L 政 權以 た。 を

與た

^

た

カン

0

た。

スに N 出。 學於 は る から 减~ そ る 礼 カン を ルル E 知し 配ば n 82 7

あ

N

な

寫や

眞ん

75

そ 5

0

言言 0

薬は 學がく

私た K

は

を

L

7

L

李

L

8

た。

悲欢

5

校为

翌さら

H

子

3

ح 私だに 云山 3 た

太さわ あ汝を熱き 英にお メ 度と 陽台 李 7 1 0 を 0 あ ŀ 太た H 加益 熟的 は N 陽力 潮温 を 度 何於 玄 は は t 出地 は 獨 昇空 何您 世 1 時為 1 揺さ 4 る 7 氏し 2 C 25 白は る は P 四 B な 5 + 0 20 Ŧī. S カン 度と 3 で な 日に 3 は 婦。 本是 人だん 測監 0 参え 娘华 礼 20 政芯 な 権に 1 V 1 を 得之 た で は な

我力 何怎 あ 等 李 人でと は b かい 3 K 5 狂草 研党 ~: 究竟 1 0 30 て 日中 < 0 上之 が 礼 0 長紫 る 解心 V 0 放は 1 たさ K ì 飽き

體に

温を

管が

を

打智

S

n 반

1 て

から

姉し

妹き 0 25,

t 細き

美えくし

き 碎点 7

BK

本是 7

0 <

娘な

よか

1

あ

7

をし

繰

返

2

<

器 再类

S 力 1

勞ら あ 働 7 組会 合き 果は 人だ を L 勞ら 口套 T 働き 何先 K 組公 す 0 合か る 爲た 0 B 8 為た 0 10 は 8 カン K あ 5 る。

百萬 何怎 七 萬為 0 0 女坑步 若是 き 女是 は 工 は 地方 工。またち 下步 千尺と 0 寄宿 D' 所とって K 石芸 幽ら 炭炸 閉心 を さ 掘ほ n る。

0

た

8

K

か

5

そ 薄! そ 夏言 わ そ 玉\* のき L L は から 0 0 て 7 穗 去 淨記 日本 井ゐ 我力 霜 は D. き 0 等6 は Z 女な 金光 7 は B 6 秋き 性芯 0 賣於 未ま 5 き は は 時等 窟ら だ 近が 來會 何先 は と考が 救さ So た。 は 青さ n 年热 な で 5 7 埋含 あ ま る る。 カン

5

否なな 魂たましな 総が 日に肉に 厨川は ガ 2 汝答 8 2 然心 30 をしな D'ts n 5 愛ら 7 本馬 然と 0 卖 現はは 分流 IJ を 為た 白村 0 0 0 何等 起か 分流 有あ O to Z" 度 的 娘? 爲た 1 ~ J. 15 す 轄っ が ري 繰分 だ 3 的 1 0 る 足た 「近代だけ L 辺か ŀ 0 5 ح K 30 ? 現れる な ٤ 異ね 5 7 L L ٤ 10 何也 t 與な を な 力 を T 性。 0 處こ \$ H ~ 無な 見is 云" 是点 為た K 1 愛観 n 7 え め 近点 5 2 え 預為 肝力 ば は て づ 0 7 10 H 心是 魂だ < な だ < け 7 な を 飛び 5 よ ٤ n 0 n 來會 \$ 行为 爲た 1 な 1 ŀ た 李 機等 8 5 力 ~ は ょ だ 7 は ? 飛 1 ょ あ 何先 ~ î る ٤ な 讀よ

ん

だ~

5

1

外出いいは 洋 女芸 頰質 髪がん 蝶ご 女は 服さ いい 和於 は 百七く 20 ( 優ら 生世 0 K 単ゆ 帆生 精神 0 ス は は 如言 高かっ カン 0 は 髪ヤ カ K 如三 甲が 地も 查 が 網ュ 生に 1 答はかま < 姜如 VI ŀ を 0 用品 ح 女気 流 裾言 忘学 野り 元是 ح 優ら K を 礼 濃こ تخ 進と 語が 着 短さ め < 化台 2 b 衣公 力 P は L 左 す < 5 牛? た。 b る K 0 2 な 糞く ೭ 0 0 を た。 如是 忘 < n な

50

そ 光明皇 否定 汝流 礼 0 故學 汝是 家い 一后の K 0 0 鳴かも 肥力 棚左 から 居品 孫き 娘 0 あ が ŧ 李 高流 は 0 b 過す 何语 は 10 ぎ を 汝 知言 る L 0 カコ 0 7 手.T 過す カン 居っ K 普 5 る 這 る。 カン 入い Î 6 な S

B

力

娘拿

はめ

巧言

妙的

な

3

0

結ず

77

方於

玄

知山

る。

のか?

髪み

光台 天き 國と 日に富さ 20 勇ら 東。汝江 彼如 北京 彼如 あ 明 照で ま 0 本凭 士也 躍や 生, 等 0 等6 極為 李 皇言 5 精は ^ 0 0 は 寢a 世 0 0 K b 后夏 す ま 神儿 半点 高か t そ 床 裾さ 子山 10 05 女的 6 的な 分类 き 0 上 は 孫を 南京 彼如 直言 神が 力 J 日片 0 眼\* b あ 極影 が 等6 系行 狂物の 0 經げ 人 b 本思 験だ 瞬けっ 李 盛さ 10 0 上 昇い 湾に が 0 \* 起き b え だ 孫を 天元 L 的質 泥で 女き パ 開き 世 る 6 等 災さ 7 呼ぶ す 性芯 1 チ き L K t る 厄艾 る L t 0 過す 1 は な 7 を 1 7 カン ぎ さ カン 忘李 は 4 7 水: 4 V る 7 る 眼。 sp. カン 7 わ る K 82 日中 L ... る 1 9 1 12 1 7 く 1 は

な

5

カン

1

勇ら

躍さ

4

t

勇ゅう 彼如 日K 東き あ 躍や 等 本性んをかな 京 ま す 0 b K 爲たの 來會 る K た 帶が 多哲 8 7 8 10 は < 固な 私た IT あ 0 は 李 女艺 は < 下是 性芯 b あ 帶水 李 K 0 を 早場 失ら h 縮し < 政法 多点 8 解出 \* < 7 け 聞き 0 B 易中 離り 力》 n さ 婚元 V 1 1 n ح

た

男を弄を 愛き様は 2 愛あい ح L B B 李 K ٤ は 7 L 私品 ~ 350 汝答 遊ら 居を 五 7 は 0 の「然 à. 戲 居を 云い ح 5 2 7 کے な 5 な کی は 2 を な 卖 V 0 りる を 婚公 な P 5 は ~ から 覺在 自含 8 V K 0 あ K 5 え 7 0 る 7 たき < 総な を 1 < n を 儒言 つは 乳 Ĩ 裝 UE 1 て は 5 け な S ٤

云ふのだ!

日よ歩みを止めよ

XI

――日本を外に

新たなに を胎 h は だ カン ? \* ま ~ 0 胎的 K 宿包 0 た 力 5

農る私を紅な燃め山は棚や早は朝き園をのしのなえ、娘はてしく 21 ワ K 血毒 21 亚龙 0 のも は 1 玄 林に昇の 1 0 鳴本 0 始の の 踊g ۳ < 島に 5 ス K L カ 如こ め ス < る。 は

日よ 歩みを止めよ!



光台 日の悲欢 骨き 極。 丰 1 飛き太ない 性はわ \$ L 樂 出しし L 樂 ラ 魚を から VE. 平心 そ L 12 7 4 7 鳥で 0 づ .17 0 洋 < 友と n F L 爲左 る を ٤ は 躍を I 0 は な フ ts 8 國に知し ア 舞業 質先 中言 + る t K 0 5 0 中海 U, ほ シ K 同る 300 火台 ٤ 그, 胞はる 日う b 0 は は さ 踊き ま る t

う岸に、

よ 絲含 眩点く 0 12 K は 高加 0 出い 0 L K 3 充み K 薬は 間ま 爲たで 4 ŧ b 先輩に め から 0 7 7 K 友を 0 あ は る 7 は な 5 か

1

李 澄,何念 と云い K だ 3 は 满艺 切會 ふ美え 鶏と 月5 0 0 が た 建さ 空を 摩桑 い曙だらう! K が 0 滿 T ちて わ る。

東雲ぞ瞬 街

ホ ) iv N

0

1-

汝を Ho 歩き カン 0 7 17 見多 子二 を 等 上市 IF. 笑\* げ は 83 さ ょ 7

C1九二四・一二・八 ホノルルにて)

自参野自ち 彼れ太た 限の 青を b 日中 彼如 響い 南流立た D t 等 作ら 平心 想言 薬は が かい 風ずっ カン 歡く 友言 は 洋さ K 0 0 0 す。 友と 競多 0 力なからつよ 喜智 光台 夢ぬ E2. 0 0 は å. 上多 を 祭 波法 Ho K さ 醒<sup>さ</sup> は K を 浴 去 3 T

自なからから 安すかか 恩やでみの 日に太た 窓 彼和 古 水 彼如 + 21 本点 側這 等6字也 等 1 平高 7 1 明記 1 の残れ 光が 放き 洋营 主心 K × 架如 F. な 0 ル 0 を をり 立た 郷さ 多话 17 t 贖が る 整る ル 0 ス 生いの 泰た 1 U. " < 0 示し 0 ٤ 血 カ 世 03 平心 街意 給き 植5 か 命も 7 共长 专 7 ス 現して、 え、 給等 を を 0 1 て 0 る K 0 道。 残っ 配品 ヌ 輝か きゃ 福を 1 を **>** 胆素 給き す を ţ る。 ~ 9 1

ま 街き小上丘をこ 椰木 南等の 登左 私なは 形なりに 頰性 限心 冷や 私是 火品 だ 屋やの だ 子儿 を 想 カン 0 をし 0 消き 灯 10 1.5 李 0 導く。 國と 撫太 な 世 眼め 青年 森 如是 は 響水 K かい る え 0 0 る を 力。 間がが 立た 餘上 微量 < な を 私だ S な る。 あ 音な 通点 見み 5 7 7 0 る 風社 け < る をし で え が た る。 愛の 儘

## 4 得 か 月 夜

米る フ あ 丰 7 0 配は 私ない IJ 給意 はし F. を 見み 1 待執 た 0 娘な 0 等的 桃 て が 色は わ る 0 階か 0 ~ 段范 を 0 片於 IT 隅か 包了 K

1

ル

ま

n た

廊。子。 女 五 私たけ 6 等的 下》 供着 0 萬た は 龙 だ 5 は 0 す 坐\* 勞 あ け < **(\*** 膝頭は 5 は 板片働 思想 ح 小 0 者や CL 上元 ح 出地 5 薩さ を にららくま 張 見み L 計つ 共も た あ ٤ る 8 0 K 泣本 過す き 着會 7 て V ぎ 廻き 物為 る をき た L る。 る ح Ho ح 7 を .....

わが魂につ 薄ないなった 空を 太太 2 静ら 殿さ 地\* い 東は 朩 ま、 平は洋 平に線
に 0 主站 0 は カン 耐。を が瞬く い で 立<sup>た</sup> K ル よ 朝を日で 變能 今金や、 光をする K ル り行く。 主品 みま 0 詩ら が 街5 カン ちをして わ に、 1 が K 捧さ 主品 よ、 40 わ るら

月記ま 骨ね 私於 夜よ E. は 0 0 3 5 夢ぬ 真生 4 づ は 得名 夜上 破空 n 中か か 10

血が太た 8 0 平心 7 噴光 洋さ 私於 はし 火台 0 山荒 真た 4 0 中加 たい あ VC 私なな る 2 ح 3 を た 1 1

米ま 砂。洗法 飢5 精力 足し え 0 7 配は 0 0 疲み 私記 給き 都常 儘: 机 は を 亦 た 4 待\* , る た 渡る 5 ル 軀〈 南京 0 n 1 K を 0 あ 運出 國台 る 35 0 光景を。 娘华 4.6 办

Ł 12 K は 野の 天だん rc 何先 干が 人位 寝ね 7 る る 0 6 す か 5

7)-ア 四 五. 干な 人だ B 痔ね 7 る 李 す か な

-

2 ح -は E 5 子 供品 が = + 六 人だ 死し K ま L た そ L 7 大と 人た は +

八

今时 日.5. 明志 日す 0 內言 K

資し 病や 院為 本党 家か 力》 は 6 --· 人位地 年な K ----億点 b Ŧī. 出栏 干艺 さ 萬元 n 弗る る 0 0 で す。

糖等 を 收片 穫 し、

初等

我力 四 等 割的 は 0 配法 ---日も 當ち \_\_\_ を 弗を L 7 0 生於 る る を K L 7 る

李

す。

Lta 工意 戰力 は は 八 之前 ケ 月ば ٤ + 日か 續言 告 李 L た。

然か 龍ひ

カン

6

7

す

3 5 2 眼的 ラ F. 10 淚気 ツ をだ ŀ は た 云い 7 2 え た。 7

## メンデルゾーンの Contemplation

うみ渡れたるFox trotに驚まされつ」ある私に、

アメリカのZazに飽き、

私なの 寂意 淚流 かだ L 額は き 耐。 をり を 月る 覗や から 誘き < وي

今で愛な白い 晴<sup>は</sup>丘紫 結ず ばざ 省な 5 き れの 渡龙 上為 ~ き る カン る 固然 ッ 夢ゆ 比如 銀艺 F. 6 き を思い 路でから 島た 色が K 懊ち 私だは 0 0 娘等等 悩っし 港をを 30 0 0 な 7 から

め

(一九二四・一二・九、ボノルルにて)

主 ア 性 液 踊 所 大 何 Fox for trot よ メ 然 の り り 洋 。 虚 て trot 犯点 B 40 ガ 歴言 から 罪 から 7 ソ 為左 0 1] 惱キに 的 カ 1 だけ 渡台 迷茫 報詩 き は 力 人とん 12 文意明意 K j, n る CA から 告 日四 0 0 神気 至 悲欢 K 堂3 砲は 12 7 L あ 73 彈泛 き る 新比 VC 姿が カン 配え よ 15 1

乙を女め 私はは 件意 甘雲 大次 大だ 迷茫 あ 办 あ 23 b ア は ま ひなない 游戏 森北 3 7 が メ 7 加 CL 变 悲な 涙なだは 淚等 兒。 宿 林光 K 青年に IJ ^ 0 漂きひ 思し 詩に をだ 0 0 \$2 J. 0 L カ 0 曲さ 7-き 流意 人な 思し 青彩 彈范 5 b 迷意 引き を 思し ず t 0 1) 追る 0 礼 Z 7 b の曲に、 爲左 滑きか 追忠 放は 追超 Contemplation に齢 72 田芒 る は は 詩ら 3 8 る 机 ごと、 な \$2 n カン K た な る る る ح 港登に ٤ ょ

る!

7 は ず とも、 す む可きも のを、

の血を、

何百萬 流流 す ことを 致意 ふるジ ゴ 1 12

汝ながら

声野い

思し を

教育

١

d)

から

神歌

聖思の源よ

我力 \$ 7 を導き給へ。

夜上

は静意

思し

ŧ

て

U

るは光もて、

我和

等を蔽

U.

Contemplation の神よ、

凡志 4 Orientals O Orient & 光の主 ての喧噪を越 え

静ら

K

7

rc ょ

5

世給

胸語

1 カン

メ

(一九二四。一二。一九サンフランシスコにて)

考がる。まるまでである。 考んがふ 止き止きわ お 交があ 機等も 静に 最いわ 静ら る かい 化分 い 7 だ 思し 終れ カン 僧さ な 可べ 可で為た主はの 0 L カ 0 5 タッシス 日の難が 日ひ 標うのるき き と き 8 よ 0 的電行の東きる日かを日か rc き を き 與意 知し K 静い < 洋さ 2 K を 考がんが 思し た 可でを を b る 教を を き L 備を 2 道章 7 ^ 給な せの 給き ^ 1 1

片な壁な間。 に立っ で立っ

それではイエス様 おやすみ!

私なは 宇节 B そ の武士 5 L あま n て、 た 装き 今を b 관 の幻然 る フ 兵心 き ラ 滅らに 士上 < ン K ザズ・バン シ ス 涙ぐましく カ ン 0 F 僧はいる そと rc 佇き 立。

した。

今け

日本

壁金

書やン

にス

み

た

0

ザ

ズ

が

間ま

ح

え

る

遠差

く

K

私なは 交流明常 限され 柄き 私なは < 積"粗芒 す み 造 上声 する。 歸か な な t 250 つて行 昔かりの 中毒 げ り n 煉粒 世也 る た 瓦台 爐 3 を 10 遠は く解集 <0 澄元 ッ 江龙 シ 机 3 ち て

を

出て來られ ようで、 私なも 今は あ まく ŀ ح うれしくて そ んな のうつろ K なたが、 ガ L を ŧ あ げ \$ 姿がなが かい た る 6 なりませぬ。

見<sup>\*</sup> あなた と げて るます し 室→ 私た に 這<sup>は</sup> 入った

キ 小な 据す う 青雲 IJ さえつ配 ス き 5 ろ 0 ŀ n 0 中なか た 0 像き K t 1

守む 私た今で優かりので 存むし IJ 給空 < ス 枕路 ^ VI. ŀ ī 0 を 像さ ح ٤ 0 J 1

立たって イエス様、 風るおか また、 私なは 顧心 李 あなたのお姿を な そ イ かます。 礼 目が た p エ ・すみ 70 K 明まけず ス 鏡台の前 っ ら 出<sup>で</sup> 様望は か 1 7 0 朝雪, て來ました。 b 李 中 K 5

では イエスさま、

思想 這一風。這一風。 私なは オ b 入い呂。入い呂。 エ ひます。 Z. L 力。 これか ス様ま ま る 5 n K 2 K 愁しいと 間がだ て 寝<sup>ね</sup> す よう る 1 0 K ます。 5 が

土より魂が

1 日ドそ 本なって ~ 持も ~ の種語 IJ ァ ル から 沙 ァ 生は え v 1 る

は

種なをまく。

詩を歌えりアルヴァレー

Ø

現な 涙な 持も 持。固然 0 IJ 0 1 n ヴ 7

1

は

重な 涙なき そ 光谱 D こ き 漢だ から 鳅益 K 士言 た を 兄まるだい を る 潤温し 平心 原览 は K 9

打造 込さ さ

8

B n

た

主言

は

800

彼れ 我加 そ 凡さ 人为 歐カ 我和 若か 2 奴星 彼然 私品 日だち 0 10 L 種は 洲岩 者。 のた 赤い の魂は T K 0 涙なの 偉なた E 名本 IJ 7 0 争等 0 Ł 野か 13 Pt. 0 奴と 大た 0 胸な 為二 2 闘っ 文 0 放き は 政學 誠れ 寫六 國と 戰 = は 0 た 的 篇 0 な 5 K を 3 は 膿 同な CL K K め 為た な ル る 排法 解於 兄常 む が 傷た 10 8 胸寫 たさ 放き 第二 0 日ち 傷がっ み で IC 11 n 世 決なが 涙ながを rc は 苦る K き る。 よ ! を 日で 傷かっ L 興あ ž 與な き み。 足た

t

.

(ワシントンにて)

よら

1

ず

ある

彼れ 私たった 沈范 私た IJ IJ はこ 思し 0 静いぬ 0 コ \_\_ 姿がたれて、 カン カン 22 ル な づ 摩る 2 ン る き、 を 0 涙なだの 記書 き 念な カン 塔 故心 世 0 7 に 中意 < K n

ĭ

リンコルンの涙の故に

淚 頭弯 イ 2 の<sup>\*\*</sup> b 精心 HE IJ 力: す 踊g 1 b ル ヴ 出" す 1 V 1

は

紐ューそ 私だ は 育ョ の は 腹に 大流 盲素 無空 人是 凡まわ あ た = = が残れる 目的 用な 間だ T ど一塊の、 7 の魂には、 ---2 2 無む意い 刺上 な な 0 1 1 ٦. 5 7 目之 戦け 1 る る 3 ∄ 刺し 味み を 0 1 1 0 ∄ あ 8 1 交響樂、 な 否 載ける 415 2 き ク ク に 定に 1 1 る î 1 ク から し去さ は n 出" 0 來會 る。 た 上が め る。 K

刺戟の交響樂

耳 無 靜 病 腹 繁 絶た 地ちさ ---F 床に、 え b 底に壁にか 病や禁む ے, 3 鐵で が K 0 な 25 を 1 道為 響な音が 3 2 る 身外外 3 き、 市し 0 < 樂が 0 K 1 內法 L ガ 0 5 0 騒ぎな

音龙

6 6

b

港を 狂やうじん 私だに 速力と廻轉戸 士言 友を 3 30 薄字 = = は 藥 < ょ 6 ヤ F から 0 ٦. ے۔ 美多 の都よ 取と 日中 ٤ 1 1 n ば 30 ソ す 1:> K 天江 3 3 r 0 さ > 7 川がは Į 等と 0 ĵ T 5 = 使なの L は、 ク ば チ 0 ク = t さら き、 1 E よ 1 ٦. 錯さ ٤ ぞ 1 さ 3 ば さ 6 け b, 3 0 1 3 1 to 1 世 5 5 は ク ば ì る。 る ば ゥ を 街き 1 1 2 去 よ、 5 るこ ば

1

3

ع 5

は ば 1

ユーヨークよ、さらば!

土 あ = くれ ٦, ٦. 1 1 のみし ∌ ∄ 1 ク ゥ 1 1

□九二五•二•一○

私に波をは、の 甲光風波南紫板ははは 雲も お讃さひ た 美世 板光 低さ 0 2 そ 歌がた 5 歌加 北意 くら から づ b K å. 5 かっ n 0 t た K 5, す 7 る 口台 す 律。 t め 動き b は 17 ŧ あ る は 7 世

光線が BE 日四 あ ح 善 = 本娘 日ち 本に -\_\_\_ 去 0 V ے. とし 街話 1 0 1 Ĩ b K ح 為た = 0 3 ∄ K を ٤ 友情に 1 3 霧り 7 3 8 7 1 ク、 K ゥ 耻诗 5 あ ク 0 憤念 中意 カン る Ì t す に捨け 激き 包了 さら しまざりし L は 1 さら 世 ま さらば! L 机 ば、 てお ば さら け 1 Ĭ ば î

○九二五•三•一四)

波等神等今中小灯中夕等 波等 胸寫 わ 闇み 0 K 日本さ は K が t は 1-5 踊を 主に歌た 耐ら を 近為 rc る 5 守る眼の を 8 を閉と ん。 り給き ż 踊き 0 わ は る 明為 が U ち 神を。\_\_\_ るし 1

C1九二五·三·一五

海る神な私なものに 太に波をあ
西にのし 私に相ななとななって o L はに 私たの ٤ 作さ 上之 指常左於下於地す 3 悲ない天だ ic, 滴き を b ŧ b た L 4 0 胸點 0 7 踊き B L あ しかなる 3 りま は らじ」 t み -5 カン は ŋ -1 な 82 廣る わ る < る。 は

あらじ。

何" 創" 造" そ ん 主山 な rc 我なは を 涙なが 淚流 < 為大 3 K 造? b L 力》

?

何故我を淚の爲めに造りしかー

再だび、 東沿 希 波表 要は 世生 0 G. 界加 國台 上之 12 7 VC. ŧ J 教を 歌 h 燃も 精 救があ 間か 1 ゆ 類き カキ る 再急 絶た 世 旭き b + 生芯 W カン 1 1 字じ を る げ 架如 2 を きき î

○九二五•三•一八

東に住むもの歌を持つ

生。 凡は星馬 日节 自己波然神智歌。東部 8 命も 7 E 出い 由いの IZL \* 0 7 0 0 光沙 づ 爲た 爲た 持も 0 住す 為た 喉? ŧ る 為ため 25 to 我記 8 ょ 國台 3 17 K ŧ 等 K 歌えは K 0 鳴 を 歌る歌を 得名 鳴な b 歌 歌 を を を得る b E よ。 を 持。持。 1 Z 持 つ。 7. 85 け 1

1

岩か 地古 讀よ 順がなる 順素ない 我和 血。西江 我力 変した 順がな 2 ナ ľ は 潮岸 年は は. 難な 球 き 4 -JF TA 0 日四 7 7 得5 **可**べ 得和 生 IC 球等 生急 0 0 足意 V 日ひ は は < ば n 染芒 から n 3 跡を 0 K 悩み 李 聖世 82 卖 82 だ ح 拉力 n た 拉车 順が 重 10 者中 あ S. Tr 日中 き、 き、 哲か 0 去 歸今 餘な 可べ 日中 店 Z 1) b 光为 K 李 K き 來是 ば だ 税が を h g. K n 如 那 た AL ば

年亡此る我立立た人と自己思想 未は数なが 有も 淚な 少さ悪き そ 老は頃ことちに 英性が 然だん は <. L 事 N 際な 流流 W 0 b 上版 る 地た 4 < to 0 を な 上方 きん 手み が n L る 7 E to 聞s K 我也 事弘 ば 事 7 7 よ あ < 子ニが b 5gtc 办 2 る をに 供。淚葉 亡る 感か 0 カン 聞き 慣在 感気 \$ 0 カン 激 5 J. な < 礼 12 如是 礼 ず 毎ご 10 L 0 淚 造了 < < L ٤ 12 我也 な 3 5 b K は。 82 カン

贖がなひ 老う 世世 見み 酸なる 國台 我か 出。 國台 70 ح 7 有も 界為 庭い 5 1 を ¿ で を 10 0 × 難だ 捨す 35 途も 去 1/= \* 偉ね る ŧ IJ き 教育 を 破壊ない つひと 涙ながだ を 師上 7 た 順がな 7 た 大だ カ ح 耻しさに、 歩あ 家公 は 10 な ح は 李 を h 家に る 彼如 0 3 ŀ す を捨ず h ŧ 等6 精 2 額於 3 カュ 拾寸 0 如 神上 を 力》 0 な 跡ま 有もり -何》 あ E 6 て 1 難がた を 學生 K 礼 5 .S. ば p 2 5 37 勝さ ح さ だ K 和 そ -30 2 た 10 云い 82 る 8 カン 西か ح づ b ٤ き 82 ح

82

ょ

î

問と 自世 父き 年台 DU ア 傳ん 西北 我沒 者th + フ 分が は 道言 部等 子二 ば < 六 は IJ セ す 7 年烈 黑 カ 1 る フ 宣为 宣心 7 人に 老 IJ 0 p 赴 為左 宣弘 教が 教は 0 1 カ 為左 師し 師し 任完 1 83 教け 0 0 0 世 八 K め 宣ん 師し ゥ 17 仕し 起\* 教は L 0 0 10 ン カンも 事 7 年為 既さ 師し 物 ア ナ 語が 云 は す K K K フ > やと、 奉 IJ F. ès. 2 て、 き ح 公言 カ 1 ウ 10 す 0 か K 宣光 る 教け ح 師し な

りと云ふ

求き + 胸寫 字に 道信 0 者は 架か 底言 10 0 K 途に 會あ 巡巡 L. 2 禮北 度流 者や K 毎ご 登点 0 机定 \$2 K ば、 を 5 カン 15 \$2 L < あ

る

よ。

今け

日志

专

船为

中方

浮言

世話

K

0

光水 塔 テ セ 1 0 2 上為 7 ト・ペ A ス 3 が。 え ゥ 李 H す 0

ト・パウロ

柱はられ --塔 U 学也 國で 70 0 架》 0 き 0 CA 5 0 爲た 精 間想 10 ŧ 為た よだ 8 神儿 かい 4 8 10 1 b 入い 7: K 湧b 0 ð た 出い 0 6 ぢ ょ P

な

5 カン 3

1

の塔の 上

在だらに 鎖さ そ カ の音を n 0 ひょが で 35 ۴ 0 修うがん ラルの中に B が 丰 ~ する。 ŋ 4 を急を 這は ス ト数けっ 入ったと云ふ。 V で t る るのだ。

狂るのま」―― 独きぬ 密室に籠りて、

セント・パウロの Cathedral にて

(ロンドンにつく日 一九二五・三・二〇)

大は私な石をグ英なは、碑でラ 國る 立た 0 ッ 5 上為 0 F. 血毒 す K ス 0 < ŀ 爲た 1 25 め 2 K 0

歴史の足跡

人だい 塔を震る 狹葉 12 間是 \$ K 2 Z 5 B K F Lo 李 塔を な > 礼 すの が ります! が ば

北京 風な生いと 地ちお 力 な 響以 烟號 普 高か 烟点 H 風か から ぎ W L 世 普 獄 ح 2 0 0 2 響がが、 吹声 T から 7 な 李 K 李 0 3 え F H ます、 1 3 ٤ す ょ L 4 普 L ح ン 2 古の カン < h 1 5 P F 市山 ころに、 えます、 な 2 K 1 1 K

静。 霧さり ゙ゥ ク カン 0 12 工 K 中な A ス 限が ェ 10 ŀ 目為 ル 111 は L 1 7 ス 立たつ。 Ŋ 1 0

クロムエルの銅像の前にて

足で 歴報音と 史し き 2 ح 机 音さ え かい 0 る 私の耳 上為 足さ を 足さ 音さ 步高 音 IT to

○一九二五・三・二一 ウエストミンスターアペイン

私を耐る人を沈まそ 私だに 限の 足を 静ら 静。 淚 7 青い き \$ 1º 目 音を カン カン 0 カン ح に現がが 呼ょ 李 中意 行师 き 加专 な す 0 17 25 0 え の贖の 中等 る 詩ら 25 72 < 1 る 7 K る 沈克 入は K 祈ら 8 から カン か o L 人な け 過分 默急 b K 捧 行" は 平外 る 去二 0 去。 的 げ t 中章 K h K b ょ 10 1

信心語為君象再為君象 信 黄。何。捷 が正い 15 職" 黄芩 5 废之 t 仰方 金元 處-5 仰きれ 0 香れ す ではる は カン 0 0 ぞ L 堂方 革 K K n 影が P 民 拔 な 行ゆ 1 君意 産る 君る 命の 0 ? 主点 業は b 0 カン bo 鐘ね < を ょ 革か 剣は する 眩音 0 制意 は 7 Ţ を 10 力なから + 御堂 如心 命品 P H を < 時じ す 何か 2 を F ~ K 如心 7 告? き 2 何がは げ 0 カン を 12 为 V 見多 == る > K カン 似片 る

一院 風き 劍に 王 が配 寢智 議者 君意 君意 5 新克 p そ 温か 雨, 伽蓝 事 を 子儿 n 0 から 0 寸 L が 藍え ين 🚤 堂方 昔か 拔口 信》 姿が B 0 12 n 告 る 7 もた 忍是 長ならしら 5 行 废货 獅山 を < 10 仰雪 的意 は S ŧ 拉龙 子儿 背世 n た 0 < 哮力 ば 7 立 n 入い 名在 夕息 た を ず g. K 5 を 李 K 5 T n K 闇な 問書 ば P 5 す た 下是 ず、 5 1 ょ 礼 K カン K 君き n b 行中 ん。 今元 は する < 日ち 7 立た 1 0 0 英心 は 拉 國え K

1

石山鏡流 と興意視は世立た協い十そ七 Ξ 烟袋 屋だっ 同言三の 十 年2 階が が 福 界でち 0 n から 名於昔於 建たの な の 上<sub>5</sub> の 土とた を る な 爲た 0 坂き る 0) 為たり 街覧地する る。 有い 家の 1 B 芒 は め K か 上之 志し 1 K 立たに AT 6 70 が

烟れる街に

ロッチデールの協同

者

街にとやう 再だなか 語》 黄台 私たは 偶 君為 色になく 05 像さ は 眼的 0 質な 0 喧な 瓦站 如是 沈克 を 石t B 斯, 凝點 垣於 < < 噪る 默さ Ħ 0 固さ を IT n を A 光なが 破气 結け す ŧ 工 たれ n す ル 照で 1 る て

(1九二五•四•八)

女艺 紫 四 傳え 彼如或如然 如心 E 私だし ア ス 2 1 王さ 色雪 月記 説さ は 00 L 何か יי 3 17 ガ 123 少さ は 1 メ 0 7 ٤ 12 2 案が 10 ク 177 包? 日中 内意 彼れ 單な 侯 IJ 私た 傳ぶ 7. ٤ ス L F 去 は 者 長旅 な 0 は 説さ K が 0 1 ラ 脱ぎ 九 輝か 就に 話な < る 0 暗さ を 王为 E 2 を 物の 野や 獄で 物為 F. 0 物湯 ٤ 7 30, 牢ら 語だ 語が 野っ 女言 は 0 る 0 0 山堂 るだっ 王克 心龙 た 0 る。 る。 0 昔いないとなった 配ば 案が \* を 0 8 7 引等 内信 < は K L でに 者和 和 な B 廻き よ 1 あ だ さ n i る。 え た た カン

を

**いそがしき。** 

私だに 私なは 私是 高加 凡さ そ 城ら KL K < 7 n は 暴きなよく 取と 発さ 亦 لح が 0 物。 B 0 ح 如い 年5 0 T 憂5 る て 0 何办 獄に は、 は、 表うしゃう 城ら 5 城と K 0 物為於語 美。 6 K 上為 で 住す L K あ C. 打 並た カン る あ 氣等 5 つ。 ī る。 が 5 ح L

なも

So

エヂンバラ城

真に記る 人なり 放き放き墓する b 困る彼れ自じて ス 苦、 録き は 浪 浪。標。 0 か が 由ら n さ יי = 長旅 板だれ 來意 者常 者や を 簡於 胸意 ייי 0 0) ぞ ク 士山 單だ 後も き ぞ た b ス 2 2 rc + 人など 今时 牢う る 1 L L 为 な ラ 17 1 力 日本 地与一 7 2 狐 ッ が は 7 が る 訪 尺も 面常 去さ 专 F ٤ ク 愛も 去さ 胸盐 角如 残? を ス す 12 る る n VC 埋多 ŧ る。 產5 0 3 0 墓《 め 我說 埋り み を許響 石富 5 L 8 な る J ح ٤ る。 也0 1 7

忘字 あ 20 れんとしてゐる! 李 7 ŧ エ ま ヂンバラ、 た ı ヂンバ ラ

K. 1572

(1九二五•四•一六)

り來れり。

墓

石書 た

の上流 ક

に歸た

李

,

ッ

ク B

ス 7

0

抑管

難なた

き

心な地

たど

I. K. 1572 と、

議なかい

の前に、

ガ

ィ

ル

ス

教會の裏、

自じ汝紫我和 汝なと 我力 女章工 歐ら 例に 大た あ L ス あ 王为 ば 洲岩 然を 戰艺 は 5 ヂ コ 7 尋な 遠に 我说 静ら メ 12 ٤ L 0 17 ッ た 2 復式 忘却 汝なな 為た き 3 IJ × ね 0 0 力》 李 ŀ ٤ 日E ラ 3 7 神智 礼 1 カン ラ K 5 机 物。 本是 を 30 E 3 0 K rc K ン 與また 來意 ۴ 帽き 人と 去さ 城と 語が よ 急さ 前は る b にたき 子し の残しい 跡さ る。 る を b る が L は を を 如心 如 をひ き 取也 何如 0 赦る 昔かしの 興た 0 K 世 1 7 世 ょ ん 如是

く残れど。

1

人是 時じ 汝先 我力 рц 此。 3 そ ス 月かっ は L 代品 を は 處 n 0 = 時等 革か 産ん き は 慕た 遠岸 ス ば ッ 冷る 命い 業は 時心 移言 CL き 1  $\supset$ ŀ きた 東が ラ を 0 代だ b 7 ייי ניי , I L 來意 風力 思な 革かく K 人な 1 ク יניו 2 b K ク F は 命品 は n ラ ス 吹ぶ 去さ ļ ス ず、 を b 1 B 思想 カン F 1 る n 酒品 0 へども、 0 女に魂を 7

忘する。

みた

が

<

10

跡をに

0

み、

汝をも

墓。字は

をもなし

0

妆艺

基が

靴る場は

は

花

+

標。架

ま 食 機等 は髪が た CA 根か 新たら 破さ と物言 を L 5 き始を à. n 質ら の縞た < た 北意 る 風か <del>-</del>+ あ め rc げ rc な J 世点 現かり P 1 紀章 みつ」 D 為た 随が め ま K で

日日 汝なんち 王が 我力 10 Z あ ス を関い 本院 2 7 0 7 = 銅ら像を 神か カン ッ J, 為た 想 ŀ ス を背に 8 話か ラ す 7 新たら 10 82 1 ツ ŧ 1 F ŀ 語か き ラ n て、 î F. き魂を要 0 為た 8

K

語が

n

î

すす

(一九二五•四•一六) ノックスの墓標の上に立ちて---

ッ

ク

ス

を世界に

與意

へよー

そ 語か 嬉 廣る たか 世世 天だ セ セ ス 庭は 礼 2 1 界かい 氣 0 n > X = きないの D to 堅た ع は K た 1 1 ייי 現ない ガ し 東が き 1 カン ŀ ツ oi 7 街 0 0 せ K 1 ラ ク 自じ x 遊ぎ 放き 如是 T な 0 ル ~ ス 浪 由言 食 35 カン < B ٦٠ 2 ス 1 た 立た 者は 0 L 7 0 1 0 ち、 為た 教育なけい を 0 些 80 を、 8 FIL 子二 た な 移分 供着 K P ょ る は b 語かた 等的 h ま P は、 n 話か す す P î 机 き 1 大意 な

雲を神か

塔

٤

塔

0

上之

を

0

な

ぎ、

b<sub>o</sub>

IT

5

Ĺ

1

ッ

ク

ス

Ļ

耐る

は

新虎

L

き

111-4

界かい

爲た

0

8

K

科なった 3 瞑じ 西门此二流統 勇い 毛き 塔生 ゥ 2 が ス I 目之 5 ヂ 處 布 K 世 ま 0) = æ. 0 射い 傾むく 水ま ば L ッ K る を 下是 2 ス 2 於忠 T ŀ バ 淚等 き 背世 る。 ŀ 筒き 世 K 詩し 南流 は ラ 太た 姿な T 2 17 を 3 這は 12 7= 人だ 陽か 面常 青り 6 世 さ 入い 0 2 る なは、 げ、 最もっと 繰 J. す。 力。 る、 ~ ス る K 返 13 我九 L 美元 î さ 7 は n K き 1 7 塔言

を

詩<sup>し</sup> そ 人 に れ 汝の為た 雨紫 IJ 滿為 IJ 30 ス 2 足さ ヴ \$2 ヴ = 0 は正常 よ うづける魂は、 す を 牛 ッ 牛 3 め f 2 ٢ ~ ン 建た K ラ L グ グ なりや? 七 7 · 1 ス ス 重ち -100 ŀ, ŀ ŀ は ン 0 2 塔な 0 は を建た 為た めに、 て

それは正當なりや?

白は 暗急 再完 2 步 ア 汝生 汝なかの 5 烟点 ス 汝怎 歌5 人是 黑豆 0 T カン n フ 0 K = 0 کم は 0 0 L 汝等 IJ 湖~ ス ば 包? 座さ 限さ 可べ ッ 歴ま あ 水な カ め = 李 ŀ 席書 目为 き た 政は る な ッ 0 IJ は n ラ ょ ょ K 70 P 中章 2 5 ヴ 失5 ŀ b 0 b 2 あ 湖。 久な ٤ ラ で を 牛 世 F. 立た 醒さ 1 5 上方 Ļ を > 0 あ は > T 85 すい 0 知じ F 7 7 b 1 美世 よ 6 0 1 あ ス 人に 人と L ŀ b を 44 8 ン 0 t 0 を 4 中急 1 L K.

詩に喧響を入り 百な今に 当は 殖品 最っそ 盲な そ ス ス ス 億点 信息 教 目5 の。 \$ = 0 人だ = ⇉ =3 强記 小三 萬記 省色 便造 産る ッ 1 き ניי ッ ょ 0 0 電が き 山幸 遍ご J, K 失ら 業は ŀ ŀ ۲ 人と ラ 業は 革か 夢ゆ 車点 0 食き 5 ラ 0 0 上為 讃さ 等 ぞ 塔を 25 者や 命的 は 0 1 の。 2 子三 K 美" F F. 破亡 K は 0 告 詩し は き 等6 を 中多 ò L 近急 0 0 街が K 讃な 爲た 山芝 n る < から 何为 上 心是 住す め 水が L ٤ 虚こ K 唱声 ょ K ŧ カン 立 は ぞ ع ? な ? کی b 82

私だは 贈いまはい 私なは 3 n ŧ. 堪 の機會 ッ から 1 た それ の魂を ŀ L 敬い 難だた あ ルを 度な ル , き を が ダ て を ツ 與な A た私の魂は、 さがし F 探が な を訪れて 5 ^ す n P られ n ij 為た み L もてい 7 Z, め く 思 悲 た。 を選ぎ K ويحم んだ。

ツトルダムの祈

巴里にて-

支ヒ那☆ 汝の爲めに新 ス ヴ 0 = 隱之 丰 を ייי ン ۲ E n グス た ょ کے るなもて、 り、印度をほふれり、 しき詩を歌へし ŀ 立た て! > ŀ 甦れし

さ 神の爲めの山水 東方より新しき詩を致へん…… n なき血水は ば 逝く可きも にあ 6 0 ず は 逝 ے け 1

然らずば

我们

は

土より起さん!

スコットの肥念塔の前にてーー

はまた新しきものを、

840

主。主 何之 王克 パ 後さ 李 群 発き 一などり ょ 歸が IJ 1 1 で ٤ IJ 私是 70 が き魂と あ ア × そ 0 醉品 る 0 b 民なしいう 一大がたり 5 美で 0 2 疲る 0 耐る L ٤ 淫な L 家》 聖さ n 5 が た 放け 賣に T 礼 救なを の藝い 像き 族でく 10 1 巴譯 海か 何先 る 婦。 0 る 0 中美 6 過 聖は 里" を K 藝げいいゆつ 前さ 與き 11/4 術の 惠。 あ <e 像が K を K 界加 を 6 恵や る K 3 K 與た が 5 4 E 給き 0 ~0 î が ~ あ 1

る。

私た。隷なは、ね 私な私な見な多様 戰之 父言 わ 然か思な フ تغ 4 カミレ ラ 争。 な 75 n L 2 0 物だ < ン K る 神智 私には る だ 7 2 通言 K 2 モ 0 疲る 神智 け 人と ス を 静ら 72 わ 0 辯心 來會 2 を n 過台 氣會 j カン 25 0 F る 8 て は 恨意 た 順に K 跪き 去。 5 6 K. る n みれ る 想 椅b 拜は の魂がが 0 ح L 來會 る 此。 給空 す 子ナ を カ 7 て 0 處 る。 K 持り ~0 K る だ フ K ŧ 來會 神な る 2 5 工 た た 1 T K n 0 る 對於 K 7 だ た す か る を

ŋ 美含 1 金元赤 箔で # 12 V を 紙に 3 7 Parisian 般な 1 Ŧî. ---階に F\* を 1 0 ま L K で K が き 満み 塗め P 0 1 ち、 b め か 0 な め

た

るのか?

ブ 永さか 永さそ 半さ 巴は 暇な 日だち ル 速力 5 速光 L 里, 2 ジ K 2 K T 遊老 は 35. 巴思 地市 ŧ 3 て、 35 L 里, 下 から 半点 K ワ 日本 1 0 < 0 0 困 藝術の 勞 0 12 0 藝げ 働き T 術の 者は る は ٤ る は L T 残ご

845

三本の蠟燭がとぼつてゐる!

かすかに

一九二五・四・二九) 巴里ノツトルダ

テアテル・デュフランセエ

里》

0

は

花法

集る

5000

美えん

b b

言さ

話なま

白岩

芝は

居が葉は

はは

ぜ

らさる

れれが

るるよ

がが

よよ

s so

演

香か

ŧ

句に

光流面智

輝いけれ

1

肉に

體た 水まも

Ł

大だ!

理,

石艺

0

t

5

な

すれ

S

かい

ょ

So

344

人だ 劇ない 神な 然品 復さ 私た 物的 3 を 里り 間に を 5 響ら た 0 陳を ٤ を 些 L き K 0 だ な が 現を 忘は 日中 教を 人だん 座 め 普 列き 始は 7 n の魂を K 間だ 席さ 李 3 愛い で 静ら 何芒 口台 n る Ì 新たら 0 耐る カン 處 ٤ た 力なら 舞ぶ 5 VC 眼的 る K 普 を 裏た 忘草 世 ٤ 藝術の ح 耳》 て n す < to ٤ る n カン 0 神祭 組る

合なせ

幕を 太沈 巴澤 汝沈 語な が 鼓・里 りは ら 洒許 人にバ 2 外,眼睛 ح B \* 間次 IJ n 0 潰る た 鼓さ 0 7 葉は から 平心 建次 0 舞ぶ 上放 加 よ、 豫上 n 李 L 宗は を 築ち 何怎 鳴な 期會 和も 糖が で 0 臺た る ざ 女なかないない。 教け だ 旬后 は 舞<sup>t</sup> 17 1 る す る が T は ま 何也 は ? 沈龙 眼な 用き 照よ る 處こ 何芒 す 明 カン 然は 李 た 潰る な 虎こ ٤ ? た L る 燈き Parisian K 行い Ł 藝術の 永さ K 0 が 滑章 髪な 速光 0 0 た え \* ょ る K き 時を 5 た ? を

3

何怎 兄常 土 人生世生 也 悲欢 統に 地が飛び 聞き 彼如 見》 李 弟だ 剣な 0 ¢ 中多 雷岛 等6 0 0 L 行為 かい る た 為た を 5 K 子。 終音 火台 3 0 機會 す は ح ٤ 殺る 等さ 8 0 は b ょ 普 は 0 4 敵を 2 1/2 如是 す 居意 呪る 日中 は 5 6 K É 0 < ~ 0 L 整る 8 あ 砲は な L な 人な き 為た 土 逐? を き L b 彈汽 b < 機会くかい 雷光 中意 0 8 K 張は を ح 0 ~ 子三 K K 近為 b 爆战 を 1 穴を は を づ 上市 裂む 見る ح を ね き 如是 げ を 7 世 5 5 ね て ず、 Ļ IT 1 から 叫诗 CL ~ ح 1 70 ろ

き、

ヴェルダンの 守 h

何 总 0 進 鐅 ぞー

進出 事が を 0 八 2 人の英雄 7, け 0 7 は、 あ るに 非智 ず Po

今 強

1

百 ま

見\*土\*英於

K は ル

で

をついく。

ヴ

工

Ĭ

のなり

久ひさ

しく、

雄ら 中多

> 詩ら >

カン

K 守富

土言 K 銃は を 剣は カン .£. 0 尖光見 b, 100

聖え

身儿 壊が

魂な 猫を 霖り 勇ら 我也 魂炸 肉に 愛も 悪さ 震な ヴ 地古 に地 雨 氣雪 ž のジ 5 は 國を K 观 淮北 工 拉生 持ち 對於 2 李 ラ 進ん L 裂さ 0 よ 撃げ ル は < る 血 た た ッ 製な ろ け す を ダ 5 日中 ば 13 か を 骨拉 潮 る 何公 0 ン な Ap. 彼如 は 見る ? は 書か 進ん 處 は 7. だ 等的 鳴 71 4 枯れ U 撃だっ 40 売る n ٤ 0 b ざ る た カン 0 原力 b 如是 る ٤ る ? 進上 K 太太 き、 ક્ 赤き 撃な 化台 鼓さ 泥に 心言 ぞ L 海な は 0 P て ح 為た ?

め

内

7.

ろ

心海にた」がめば

戦なかな 敵な 2 永古 今皇 春はる 銳% 百されてい 人に 5 2 龜か 爪品 10 剣な は は 遠え 8 礼 0 雨さ は 0 間だ な 既言 あ 0 猶確 等6 上多 L P 0 カン 如是 0 < み、 D<sub>t=</sub> K 李 行为 0 K 8 2 K < 皮で 牙龍 絕左 b 進光 そ 勇ら S P 15 魂 南 な 4 は K K 0 46 n カン K 砲さ 甲が は え は、 統治 悲な E L 土芒 弾だ 羅品 作了 K L 劍於 7 中意 0 专 あ 6 き を K 炸烫 あ 生 n 行き 消ぎ 肩な 裂な 5 b L 進 t え き 李 K カン 軟性 知 ? to b ح 您 え カン t 3 な 5 さ 7.

りき、

そは永れ 萬象蕭 地ち 3 た 銃にからけん 験き 春はる ットニオでニフラー 進力 に定意 撃行 礼 70 雨斜 毛。 理学 0 E 衝しようとう K 3 0 撃る 遠の戦なるぞの 土品 められ 然为 露ゆ 10 ラ 7 の為た 3. ٤ す げ ッ ŧ 0 7 パ た めに き K て 7 き る宿命ぞ 5 ح 君等 カン ゆ 戦が つせし、 0 ば きなっ あ とを 追超 は ん。

永た 我は 進ま 英た 野\* 人た そ 突き 土·静沈 村的島市森市 肉に 寂谷の 雄ら 落さ 類系 は 喊な 中毒 さ は 遠え 8 33 性芯 な 砲は 空なの ~ を 力 は 4 0 李 t 0 0 失るなが 爲左 煩洗 谷云 焼や 影片 彈汽 L 壁を す 劍以 た きた き を 悶え は か K 0 載ける 英公 8 充み 拂は 焼や 戦か K CA 雄ら き 8 震い K L 0 は よ 哺門乳 そ な は < 魂え 淚 日中 ح 0 碎公 納き さ。 ٤ のたか \$2 重 な b W < め ح 動き b き ح E K ろ 物ご きの 6 ٤ は な b

静い 美。獨是 カン L 逸ら K < ~ 歌を 飾な ル 2 n IJ る 2 教会は 讃ん 0 美多 美で 歌か L K 0 き 中章 街 K K

行か 知も 魂 我点 あ 爲わ 識し のな等ら 7 0 中章 0 0 中等 中章 K 生世 K rc ح 命公 交流 0 0 革かく 明常 音き 神み 愛が 命心 を を、 t 開 を を、 き 典を 給き ^ o

給きへ

争う 產5 歐な 闘さ 百ぱって 4 洲岩 ٤ 出地 萬 0 増や 天江 L 0 人な L た 地ち を 4 ح 46 染そ 0 ٤ を 4 は 8 殺る 70 た ١ あ が、 0 70

何の意味もなく なんてみれば

義\* 私た獨と破な自し獨と 憤えが 逸いれ 然が海い 泣な き 人だ 獨 ٤ 0 0 0 T 爲た 70 あ 逸い 0 涙なが 人とん 爲た け 李 破心 8 b n 7 で 8 K 30 る K あ 12 流流 ょ 0 る 涙なだが 50 た n な る。 流流 5 n

る。

獨逸の爲めに

真まっ 天元 ガ 東がし 北京 空気 ラ 緯ね が ス K 五 窓 見る 張ば + から える。 0 澄す Ŧī. 白旨 窓を h 度と to より、 で 0

Ŧi. 月号 の 朝き は

クの 雲雀に典

š

濕点 £ī. 2 五くわっ 0 矛脂 0 雨あ の為た K 美元 めに 高した n

n ンの地圖の裏に書きつけし時――

私の次の

濕よ

b

3 L

は ~

る ル

b

た

る

き 加益

リン

0 鋪匠 道 0 上之

に、

わが涙は自然流れる。

戦なかはか 復之 金加 破点 書 の魂は、 を貸か り得を 興る た 0 か 敗な 2 から ね 間だ 0 世 L 善 ば の徒と 7 7 7 カン 勞 ま 李 h 李 たたなな た復れ L よ た 復さ 愛が 興る 興る 懲さ さ とど ょ 世 る み、 1

私はなな

そ

0

愛さ

然と

0

為た

め

K

2

の残と、

破空

りて

破影

る

ح

٤

を

せざ

る

欲ら

破之

和

7

破さ

5

n

ざる、

356

そ

2

な

真<sup>‡</sup>

似如

を

私たし

B

した

夢げいじゅつ 鳴加 \$ オ < 去 رکی ~ の篇な ラ・シ ~ 6 は 普 0 歌さ な 的 な ン 喜さ 0 0 V ガ 藝術にしゅつ 1 1 だ 0 力 らうつ 摩 りも美え 2 とでも そ しい聲で、

\$ デ

杂

は 1

巴隆 0

里,

でき

Ś

ク

西海流岸

K

誰だ 力な 8 n n 7 ક 杯芯 Ł 邪节 砂雪 K 丘部打造 魔 考 か無な 大旗 す る 續言 き 3 < E な ٤ 整る 0 な が 出程 き L 碧》 空が 7 み K 72 La 50 b

碧き曙紫 私た 私だは 雲は 未至 小きお ア 空 雀 李 だ ゥ 3 を 來こ よ 5 Ħ 羽は 目的 飛ど 82 ラ \$ 0 \$ 霊はり 前共 京 根加 如是 强 s 0 T 李 た ^ を < 23 先芯 K を美む、 よ さ 驅〈 5 0 S. 者や る 目め る ように、 醒さ 中言 は が に、 반 め た 7

So

黑沙 朝李 煙 デ 雀 早龄 から ン 5 が < 7 カン 鳴な より、 1 12 < ク 美% t 0 雲は 雀り が鳴な 4

絶さ 猶信 救さ 私たし 私に 見み そ 全言 凡さ 日四 ナ 5 现在 くた 望さ ザ は 0 乳 な n のひ 0 て 0 7 喚いかかかける 0 相き n 喚ら 位台 かっ 6 0 噴沙 0 下上 なる 戦なる 晚台 叫台 3 絶っ 0 0 ŧ, 火台 10 凡之 叫貨 は 私なは 1 る は た 5 望ら から 0 7 た。 人だ 人に 絶ざっ 歌ら から だ。 休言 I は から 生世 生 望さ 喜き 生な 私力 輪ん ス ikl 0 S Dh 雀 0 0 0 0 はし 1 廻和 ح 1 た 関う 來是 唤台 喚さ 2 ح 歐ら 力上 を た 1 東 惡を 叫台 叫台 n L 洲ら 始は 2 日ひ 7 K 九 だ。 た。 新たら 7 7 た を、 8 心 き 對於 0 は 碧金 rc る。 L 輪り す な 空が ٤ 5 廻和 る 年な K 思想 S Š だ。 を 鳴 200 0 經个 < は て 0 な

だ。

50

私なな 私 歐ら 羽は 私たし 私た 海 あ の魂の KL は 根机 の地で 洲岩 は 洲岩 洲岩 7 私な 一ひとり は る を 0 0 É 雲山 胸底 の現の 天だ 直はくせん 天だ 心になった 彷ま 2 な 0 0 デ 地古 地古 旅 碧: 雀》 喉で 5 2 S 満な 空か 0 K だ KC K が を 0 が 0 V 雲はり 上章 す 喉の は 晚台 2 1 0 K 私たし た、 K 絶ざ 私だ 加 b 明 n ク る は は 欲ほ 10 逃力 望ら K 3 K 200 生は 絶ざ 避 飛さ な け L L る 雀り 3 思想 望ら 350 0 S る。 た。 5 U 0 L 聲 だ。 募っ 7 を b 聞き

きに來た。

私は魂の 心言 難然船 私には 私だを 一生懸命 身为 デ 沙龙 そ そ を寄 H L n カン 2 て水き ょ 絶さ 7 T L を な 私自らを、 一人ぼ K 世 1 た 望さ S に泣な 中に喚いを、 た。 歐さ 私たし たの ク ハ 3 世、 の魂の霊雀をして、 洲岩 鳴在 0 4 ŧ とが 0 の爲めに鳴 け 砂さ カン v b 5 で出っ t 世 丘雪 ניי の魂の彷徨者だ。 の際 7 r 國に (D 0 が た 0 る。 K ように、 だ。 5 てくれ、

姿がたは 私なは 一とり 私たした 私是東京 2 そ 焦 見み \$ \$ \$ N 0 點に 李 李 え 李 雀 7.= な 整 見み 0 \$ 150 な 魂 ł 今元 水 K は え 結ず ま 2 0 It 0 0 5 雲はな 澄す 度と 悲か 銀門 左 ば ^ 5 運る 1 姿が 重は はた 鉛れ 雀 0) L 7 な 0 で 命や あ S 正常 切會 旅な < を が 5 は 李 1 よ 明息な 眼的 天だ 私た 7 な 0 振ぶ b 1 1 た を 10 0 る。 る き を 空 摩る 學公 無む 見み 悲欢 t K カン 8 5 だ 理》 で 定意 鳴在 す 泣☆ だ。 け IC め < h 努力な は だ カン よ K な 聞會 5 あ 眼 1 V す る rc ح ٤ え る。 1 は で < る。 n 1

拉拉 東部山 私たし 私なは デ そ そ は 普 0 2 0 L 雲はり 子三 0 杯ば 治症 7 動急 7 70 は K 歐っ 1 40 か け 泣 30 2 ク す 洲岩 7 本 け。 0 L 可べ K わ 集び ~ 7 失ら 力 天元 る。 0 雀 5 望ら 下龙 よ 空が 3 L で K る た。 宿はから 戦の く

K

求是 内ち ŧ E 私完 め 5 5 側は は 7 少士 を 外を る L 求き 側管 7 る。 多な 人だ め を < 間だ 求是 7 愛る から る め す 7 る。 居る ~ き な カン V

を

彼れ 3 千 3 5 5 0 九 4 私な だ 百 • 水 0 年なん 愛は 云い 前艺 を K 慰な 8 知し 生い め 0 0 は き 7 7 < 7 る 70 n た た る 大龙 カン 0 5 は 工 た。 1 工 ス

0

3

だ。

る。

私な美では、 萬点歐海 É 美世 0 洲岩 0 人に + を 7 は 品な 字じ 百なかく 發は 丰 現だ E 架か IJ 見な 代意 私是 英念 0 を をし L 0 雄ら ス 丰 も 息なっ た 歌が IJ な ŀ 教け 洲岩 8 7 V ス 0 ŀ K な 径に 假产 を 凡志 賣は V 面がん 殺る 7 慰さ を L 8 か £3. 5 る 0 可々 7 る き

人"

慰なでき

7

<

32

る

8

0

から

無な

0

大類の宿命に泣いてゐる―東の子は 愛し得ぬ

ウヰツテンベルヒの教會にての祈

我力 耐る 九 新党 改办 新作品 大な 更多 + る L 革か L 能う の魂の城門に K 五 2 < を < 0 新 ケーない。 ح 我和 教を 我力 主品 を L 等 等 t < 0 教を 内 K 係っ ~ 文范 給き

にか」げ、

をつ

孤二 曙青 碧金 デ あ のの 獨 空台 2 1 遲 を 0 曙ま 横よ 寂ち き 1 寒な を 切實 0 ク 白ら K 泣生 0 0 拉言 雲が ま 5 7 鳴作 V 7 雀》 30 る < は る · T 光ッ る る る カン K カン 5 ?

私だも 雲はり 天元 悲 洛和 限の そ 拉主 空分 L < L ち 0 カン だ き ょ 7 は 7 宿はからい 拉龙 6 け 人に 來二 b 落ち 拉雪 類為 即音 香 2 疲品 け 5 カン K 0 ~ 50 就 た 1 ょ n 7 時等 50 た 日四 そ K 0 K 愛おい L 得之 3 る

私なは 幸ななる 誰な ル 1 テ

ル

0

も居を らざ

る を

ル テルの室にて

新たし 歐さ 洲ら 主旨 の主は K き の平心 耐。 狼のなん ţ る 野\* あ K

げ 2

せ給釜 K

~

更高

主。 た えず j, + 字。 新たなた る生命 よ ! の父よ、

(一九二五•五•二〇 午後二時)

强力と戦 そ 誰た 教を 主点 愛が 獨是 我和 我力 教からなかい 静ら 步 ウ を説と 等的 一人跪き、 0 n J ケ 逸ら 等 牛 カン 給ま 聖が 人に B を の残れ な 7 ッ の信息 教を 堂が 耐る 我かれ < < テ る ~ = ひ得が 等6 のく K る ŧ 1 ^ 3 革だ 7 給き ŧ K 0 仰赏 る ~ 命心 0 新と愛が る力與 0 絶た 平心 は づ K 7 ~ 0 ル な 野中 醒さ ゆ る 日四 ٢ き、 る K め 7 あ 0 日で を ح る ٤ あ ح な る é き篇を とも、

めに、

方 青を 老うそ 時影沈沈 ル n ま 1 楽ぱ 1 樹に し は 默さ テ ~ デ を は 過<sup>ナ</sup> T 0 25 0 ル ル 茂は 庭は 中章 精 t Ļ 6 た 0 神坛 L が 7 ŧ 伸の

25.

範法 な 如心 物。指導 圍る L 何か 話がた 跡を \* 得亨 K 九 £ る 延っ 偉る 人》 0 大" のたま 7 な る からな よう。 る 事じ 業想

0

5

度と

壁。 足が 残さ 四章 ル < 跡をつ K 1 凹區 2 n t 7 テ 0 b 話か 1 る ル あ か デ no t 0 る Å 50 ル 足をし 坐芒 0 0 跡を 板岩 た b K

旺き 甦ながへ その ル 1 なたましな て 來<sup>こ</sup> 簡が 7 テ 素を 來こ ル な現よ、 の地は、 So で來で

So

机の隅に跪いて新つた。

ゴンドラ船

水学 思表赤面 プウ \$ ヴ る Ť いで行く、 つたらいた白い と家公 白岩 た 2 કુ エ 工 や! < F\* L ---1 · つた、 ラ船が ح 3 ス ゥ 0 P の都を K 色な عد 境はくすし、 1 0 1 卵色の色の ح

薄乳桃の色の

0

海分

上之

Ko

O I

ヴ

==

スは

浮るが、

ヴエニス

現代には頼もしきことである。軽が、

ウヰツテンベルヒ●ルーテルの室にて(1九二五●五●二〇)

(1九二五•五•二八)

美% 信と 此。 記書 私是 自世 困え 如"出" サ そ フ はし 仰分 念私 難なん 何》 來會 仰雪 處 由い L ボ 0 H 碑也 を を 自じ 0 サ < な K な K ナ V 自じ 知し 生い ح 信息 力 理, 7 由る 0 ボ 2 Ħ 田岩 1-2 6 ٤ 仰 0 解於 ラ 殺る ح ナ き ス 敬い を 17 な h t K た す 0 さ 0 P 思 拉 ٤ 進さ 0 る 天元 n 度な ラ Vo ちて、 す T た。 ح ح 北 مخر 0 た 0 為た る ح を b ٤ は 以当 8 てし Ø 0 Ko は

ても、

少 ボ 九 ナロラは、 八年祭

四

K

横はる。

黄金色に光る?

そは ボ ナロラの記念碑で、 段にふまれ

メ

ヂ

チ

の王宮の前に、

サボナロラの墓石の上に立ちて

(がエニスにて)

874

表玄關龍宮についくの

ドラ船のおもしろやし

語か た禮品 飾な我なる天気 絶っ 悲欢 真幸あ 夜ま フ メ 等与 才言 白岩 5 70 拜 b 0 望さ L ヂ ٤ 7 Ħ 光沙 K L 石江 B 8 K 石江 を を 4 書なる チ v 光か を な 物 は 持も 思想 to な ン 0 \_\_\_ 0 3 3 る る 語だ 70 家け 彫る کی チ る、 今も循語 と と は 刻き 0 は、 盛さ K 0 衰る 心结 \* 語為 50 る。

メヂチの墓にて

即\* 真\* 石 あ そロ 創き 薬は 作べ 術は 我和昨 念治白とを ま 0 1 等的 日志 塔を K 通点 心なる b を 7 の K 0 K 光が L K K 捨す傷な 話は如言 明からか る 7 5 去さて 4 L < 7 語を つた、 が K カン 3 る K H ケ る。 ロ・ア ン ゼ Ħ が

Giotto の Francis を見 にいいま 壇龙 シ ス 上汽 が 實じっ 在さ とし た

私是 天元 敬じ フ フ 才能的 度がん B ラ は L ラ 書なっ ン フ ま な V ラ シ n な ٧ る 青をじる 茶褐色の ス 2 た な ス カ シ る 0 b ン ス そ き 7 0 0 0 25 5 衣をを 僧き 大震 死し ŧ Ko 侶は きな魂を思ふっ K 長益 きて、 が 0 額於 K.

そ

0

師に

對於

す

る

筆

付きに、

Giotto

の 素<sup>そ</sup>

朴气

なる、

へてくれ

る

0

より、

永然 < 希 望ら L 7 る た

オ

ツ

F

0

け る

フランシ

ス

遠る 0 て 謎な < を n

永る教を

何如 界如

K

な

b

く

加

5

行ゆは

0

盛さ

衰さ

如い世ャウ V 今空 永忠 ア 0 ક 遠え V ル ピ ま 2 K 也 T. 考加 0 72 謎を よ 0 をと ゥ T つム ル カン ۳ ず あ , は る か

?

タコイトの光が、よのない。

カタコム

道。蠟象

くカ

くるも

あ

るかな

(カタコムにて)

881

私なな 百年後 永 八 思想 Giotto 借· 彼れ否は 彼如 李比 フ フ 百年 遠る T CA 院か 12 L 0 ラ 0 彼れ 出だ K た 李 精 彼和 死し v 0 ン 岩か 後 **ン** 5 0 す © Francis 1 n 神是 0 は 中な シ 精 カン ス ٤ 0 0 る。 0 死し 永さ を ス を 神に Francis 永な 死し 5 n Ļ で から 遠ん 遠え 1 悲欢 な 0 から を K ろつく、 しむ。 を K L を を 語か ま L 思想 n n 李 U る n 出。 0 る。 で 7 なく

城寺へき 彼和 石江 弟 阿语 教を人と 父よーーこの苦き杯を、 メ 日中 月で は晩き、 0 子儿 の 子<sup>に</sup> 心ならば シ は が は は さる人心、 届き を拾す n 過, 急に 0 7 0 5 くところ、 げど、 0 3 等 办 ぎ 胸語 な 7 0 は る 1 b K 騒は た きななった け げ そ ん 幾な の修みし心 ど 十步 就

888

耐。 る。

悲な関を斜なしのに 3 主な落ち 0 は 主は何い は 處之 何らった ぞ P 2

シ た オ 70

山青 5 礼

を 30 7

越二 る 月記機に

え

て

20 0 閉を け

E

門。げ

ず。

は

變なさ

陰計 歲品

既。の美き昔は樹またでも、老されている。 の告いい

人で 凡さ 死し そ 悲な滑きい ゲ 概念 人员 天态 今至 石管 か 0 7 海か 0 L 10 橙気 0 ッ 0 地で循語 0 が 子= 0 0 聲記 み गान 0 山芝 子。 叫音 セ 0 足さ のともい E ほ 天 0 日中 き。 主。 我力 7 0 0 T 元と 地ち 0 ح 子。 爲た 力 ネ E は 0 b K 1 0 ٤ き 土章 め 士言 满头 憂れ 園での の聲 × K र् b 黒金 CL 嘆 は 悶 3 K け + 100 沈洁 ì 失5 0 せ 行 の to

くとも、

園で 土で 概念 今年 髪は 2 此。今日 + 権気 偲ら 0 は 0 處 E IJ 6 姿がなかなけ 30 乾か 涙なみだ は ば K き ス き、 枯如 落 落 ず る ح ŀ 人だれ 机 炒。 0 5 嘆 間览 E ŧ ل 0 カン 醜ら は 恶 5 ず。 0 爲た め K

取上 な b が b 心なっ h b 2 す 儘之 を る rc 非常 ず さ n

7

心なっ

儘之

K

給空

さ

カン

<

耐的

b

L な

君意 3

0 世

l.

昔か花は 真言 花葉 夏等 澄 春紫 主的哭客 \$ 時皆 瓣。 赤如 を は は 0 ま め < 0 0 は は 愛が は 絕た < 空を 知し 日中 經定 K る を K V の燃 染 C 0 あ え づ る。 5 から .... 7 n n 8 بح 5 Ĭ ね < 8 ども、 え 上<sup>あ</sup>が れば、 た t E L P 0 る。 .1

柘さく相 N の花は B 0 よ。 家公 0

此る電 そ 0 姿がた 魂に見 1

君多

は 7

今も循語

にいいます

カン

ず

P

あ

+

字"

架

の主

Ļ

人な

の 子<sup>と</sup>

未な

救さ n b

はれ ども

ずの

K

は だ

鐘ね

鳴為 2

人と

の現れに

徹ら

世

き。

ユダヤの國、ゲツセマネにて (一九二五・六・八)

ベタニアのマルタの

家

386

2 は 古る き \_\_\_ ij + 0 盲がくら で は

なく

誰だれ 眼の だ を 13 洗き ? T کی 4 E 0 池台 0 は K

口 ア 4 0) 池 に 眼 を 洗

教を そ 教を悲な あ は は は L A 礼 地ち 12 3 ず 球点 3 0 Œ. 聲 L 0 る N 終し 7 は # 工 末 残ら す v ル 4 る 0 九 サ 日で J 7 F. V 1 あ ま 6 4

4

6

50

エ

n

+}-

v

A

1

1

ふも

0

今えにも エ そ預ごエ を ル サ f 石岩 猶許 v K ムよ、 てうて 魂を干物 る ક ટ 0 t して取扱ふ、

あ ル 1 サ v 工 A ル J, A J,

言な

者は

を

殺る

Ļ

あ エルサレ 4 よ

昔の愛 垣雪 步 を ボ E 0 テ ぞけ は ン 0 今は ば 刺音 何處 主品 \$ ŧ そろしく な 3

庭は

な

物方地。字5 光办 價\* 震九 愛も 男だん 我為 2 五 何符 2 がり 質ら殼な 女芸 値が魂気 等 故望 n L 日草 22 + ع 欲四 0 0 0 た 0 K 年為 K 0 は K 關係は 奥花 神み 實じっ L 不多 中等 0 就に V 雷し 凡さ 就に K 滅為 側質 底を 在 き、 は人に S 限社 7 7 K 7 は 10 李 光 K 0 愛が 見る B 0 0 6 間ん 闘さ 生 何言 何色 が 就に 世 人为 光が た え を 見る 係此 命い 光沙 が が 欲性 な 0 T 間切 カン な 光がが 意 あ 生の K K が た 欲性 L N 5 0 就に 0 味み る 5 努力と 命ち L 5 ح 欲性 7 き す カン を ح V 光 5 L る は な かり 力 5 顧證 欲□ ? 3 L 5

見み 湧や 彼如 小金 眼的 主点 そ 彼和 長が 彼如 五 た き 屈ら は 川麓 = を が L 尺十二 は 年な 2 0 出. V 30 0 + 洗き 古る そ 7 の眼病に、 國台 0 づ な 才 1 0 き 癒や 寸な 0 力 は る < 5 階に 7 3 光かりを 工 0 5 肉眼ば 泉られて、 小男と K 段龙 ゐ n ス 宣売 0 な を ん 欲ら る シ 昔なと 0 ح Ĺ To な 0 P カン 眼 た h た。 ٤ は ア 7 b 思想 流が を て 如之 を 4 る な で 浸が S Z n 10 待\* た S は 出港 10 來會 す。 つ 0 か な 屈如 L て て だ。 ? So る て み、 た。

東がしよ 潮で 或る 安か 縦を 私是 对 悲な そ 2 息を 时芒 物。 き K を 0 0 ピ Ä L を は 日も ક b 壁る 如と 聲 デ ヤ き 0 來會 取と 讃ん 7, 0 横さ 悲な は < 0 人だ 撃る 工 夕ぶべ < h 歌か K L た、 高加 あ 城や は を 壁 J 杢 ま 卖 あ 0 る 步 身から b L b h K げ 朝きたま 體だ 行》 2 8 K 接き 7 を る。 悲な 0 吻芯 を 振ふ 能 で し し 興き ŋ 7 嘆な <

神。 t I ル サ v 人 を 興さ

願款 我九 字5 我如我如何是 何だそ < 12 等6 宙き 等6 等6 故學 故意 は は は は は K VC 神祭 2 5 嫉ら 我力 我力 永能 ٤ 妬と 等的 h 等 我か 遠急 な 小な す は は 等 K K 5 る 穏い 食品 K 解と 奥太 < カン ٢ Z. か 深流 ? 光水 Zo So まり る 果また 謎生 0 前生 ~ K 座すり

る。

神 よ 工 ル 4 を 興 給

無也

は

5

カン

n 7

K

就 な

7

E

光が 5

力了

欲問

L

50

戰法 た 李 3 をは 以 も 争 ٤ 70 來 b 0 CA つて 1 な t 5 工 V ィ 來〈 ŀ ス I. î るな 5 ス が L が n 7 來會 ば E た とて L V ね t

1

美しの門

美。 嘗っ

か

ざる

の開発

門為

よ、

開ない

のな

かった

2

K

5

W 5

たく

時音

rc

興力 私なな 主品 嘆詩 似仁 2 미술 會会 I ٦. 그. L カン ル H ょ 時 ダ 7 n 時差 26 衆に ば 7 5 サ 그, t ゐ は L す K L はっ 人に 1 ij 人だ 嵐の 唱差 v る 7 8 = 1 K + は 李 4 L ば } I を 歸 人比 啊二 嘆, た ま る ラ ル づ 吸言 L サ 0 カン 李 た ス 給生 為た する K 高加 5 を <u>-1</u> v 净 め ح まる、 4 P を、 K 6 人先 0 為 8 K

真 日中 サ 赤 が 21 K 沈岩 ラ 燒や 了。 0 け 砂。 た 漠线 K

サハラの砂漠に日が沈む

今も昔も髪 た ٤ 網ま 水含 ゼ 1 干牌《 70 ح I 0 2 ろ め 世 Ŋ ス は 120 Ļ 0 は、 7 昔のは 何ら な 0 るな みの 處 子二 6 ばる」、 囁\* 0 き t なし。 0

類を浸して、

海急

ĸ

カペナウムにて

破場。 之れ 私た 等らがし く 開的 そ 7 V L カン き 0 工 L で る 7 な 壤証 傳え 石に 7 石江 1 5 L 説き 終量 垣がき サ かい が 7 7 を 全だ 善 朽く v \$ つるり、 了是 全が 部等 4 1 à. 部~ 0 を 0 總さ Ko 督さ な 6

愛する日本

日本の関へが 関連のる故に、 変する故に、 変するは、 をいるがきが、 をいるがきが、 ででである。 でである。 でであるが、 でである。 でであるが、 でである。 でであるが、 でである。 でである。 でである。 でであるが、 でである。 ででる。 でである。 ででる。 でである。 でである。 でである。 でである。 でである。 でである。 ででる。 でである。 ででる。 ででる。 ででする。 ででる。 でででる。 ででな。 ででる。 ででる。 ででで、 ででる。 ででる。 ででる。 ででで、 ででる。 ででる。 ででる。 ででる。 ででる。 ででる。  日で真ま日で砂ささ日で真ま日で サ 光沙 海炎 茶草 が 赤がが 漠ばく ょ 直接人类人 が 赤 から ハ を 0 色な が 沈片 K 沈らの な 沈与 沈与 K ラ 5 ح 0 沈与 焼や t, 私なない 5 也 了。 けて P 重。 0 砂。 rc な。 け K け 砂。 漠ばく 書為 た た 漠ば かれ d K 反点 射に た する。 ょ さ ょ な 5

1

永遠 XII の 乳 房



## 永 遠 0 乳 房

を

て

た

ァ

プ

ラ

21

4

は

拾す

山やし 彼如 砂。故意 ハ 然か そ 羊きぐ は 卢 L B ン・ア 礼 飢急 7 0 乳草 が 0 彼如 山中 が 降s 後の ラ は 自じ 羊 飢急 2 0 K 4 歸か 分流 E を < 7 K 6 દ 恩をを n B 充分に 5 飢っ で変き 思めてみ 青を ٤ 父な え 草含 知し は は E た。 た。 が 附る 0 云山 知じ た。 出で 添さ は 妻言 て、 2 な E, た。 て 力 來會 0 皆な た。 た。

飢5 え た。



軟はら ギ ま 母は 眼 李 上之 そ そ カ 盡 大公 か <u>ے</u> だ ક だ カュ 0 ح ナ き い類に 充分見 士言 0 6 乳点 は ン る 乳节 を 流流 產? は は、 t ~ 多性 房が ٤ n 下是 礼 乳点 5 た 乳さ < K え た る K ٤ な か を 房が 踏 25 ぬ ば É 流流 蜜み 5 ح を N 5 大治 カン 0 礼 0 ع 踏. だ 下游 0 b 流流 で る は み 子さ で、 2 0 あ 0 n な 0 て、 9 ٤ が つ で る 砂洁 か の無な け、 た。 な ٤ 地与 0 < ح で た。 5 ろ あ

くプ

6

乳5 ム

房。

をひ

な

め

づ

b

き

は

L

7

6

でっ

あて

つた。

3

ラ

ハ

ح

b

から

そ

0

前共

肢で、

よく脹つて居る。

神智

0

乳を

居な

は

太さ

<

て

大佐

き

So

ば

る。

荒水 砂 天江 彼如 工 25 天江 ア 7 野ジ ル・シ 漠ば カン 5 カン E ク 0 プ K 至に 下遊 v ~ 0 6 5 ラ 0 ラ 近た ァ ヤ る 0 ハ 乳节 5 ラ ٤ 7 大海 0 序 A ~ 房が 居ね 増ん 橡む イ き は 4 ح が ろ 0 る な 0 0 ル K 側旋 木 神家 乳节 山幸 ŧ 0 3 K 下が か 房が 羊 K 0 バ 3 は 見み 8 下岩 K 0 6 が 0 天だ 乳点 下游 K B T 下が え 居ね 7 t る。 0 0 0 乳节 養した 7 3 n 7 25% ば、 房が は る が 5 る 70 下声 n 0 る 0 て î 神る た。 0 居を 7 で n わ あ

つた。

私是 は 李 だ 生言 n た ば カン b 0 大路 0 子ご だ

1

天な 私な 私な 私な ののの 上之 到5 吸す 房がる K 2 乳ち から 無む横き 房質の 数す K で あ K 30 る。 6 下遊 7 る

る。

7

ブ

ラ

4

吸す

3

た

乳节

居ぶる

は

唇をなる た 2 大震 天江 0 7 1. 70 き 乳ち す な 7 眼的 彼和 b 天元 居ぶる 0 を 寄よ 10 は 天元 乳ち 失ら 月之 0 世 乳ち 居言 望さ る 涙なみ 7 をな 2 房で ح 12 70 世 は ٤ あ た だ 杯に 0 け 貯た ح 120 ٤ が 8 彼如 7 は な K カン 残っ 0 0 た。 7

る た。 プ

ラ

4

K

٤

0

最高 甥念 父5 天流放弃乳。 悲欢 育なって 3 2 舌法 ア 壁。 子儿 爱志 テ 0 浪泉 房が 0 n な 0 ブ を た 0 ラ 乳节 は 80 1 0) 7 は ラ H 聞き 妻記 か 房ぶる 旅水 唯の +}-70 ŀ 17 づ 23 0 +}-永さ は K 果特 が \_\_ b de. V ク 2 た を ラ 捕雪 逝 氣 0 憂か **廻** L は 0 暗る 野に 虜ょ 慰な な L 0 が L 0 CL 間影 人 空で た 夜よ 5 8 < L K K 神気 出で 身》 み、 な 日 2 7 た 0 U 0 御 2 寝ね to あ る 乳を 香っ 0 床 供 た る 0 t 房ぶる 房が h h K 見で Bo 時等 70 1 K 0 7 K 捧さ を 唯中 吸力 わ す H 残っ る b 7JA 1 L 附了 t 0 0 ٤ 7 慰なる 5 け、 V 地点 0 め た。 K 上京 で を あ 0 去さ

た。

つた時、

心なるの 天に地での上が 私ない 何名 今等 7 ウ t 然か 20 永る泉る 日も < L 李 は 源系 n 盲ならで 養なな ع 乳节 K を ह 0 乳 は魂の B 李 房を 取と 不多 到古 L H.s 李 が ょ 7: 思し 無な 7 は る た 7 行四 n よ 癒や そ 議 7 湧り ~ け 先為 < 今け 私たと L 腊君 飢っ 何四 き 0 が 左 來會 ٤ n き 食りないもつ 日中 T 李 え 處と 品。日 云い ば 見る î 溢さ た < 0 カン K か 李 え そ 見み n E n E ば ٤ で 日至 な 放は よ 0 5 0 温をし、 n 附っ 續。 乳百 る。 7 ٤ 1 S す 不多 た き は 居る 5 な 思し 7 ح 廻音 -- t 7 1 1 1 來會 議 ح 0 0 生い

た

ح

٤

だ。

だ。き

7

は

行响

け

ない

は

50

無な

てだ

K

無な

いの

K

そ 私是 荒れれ 川流 私是 た 質な 投\* そ そ そ n 0 0 ٤ 野。 誣ょ 0 0 £ 乏な げ 0 ح n 乳节 は テ 向於 U K 住す 猶在 K 出程 乳节 K K だ 居ぶる 熱為 0 近京 T L 房等 構き 0 は ۲ 風夢 私たん き ٤ 2 ~ 困沈 を 7 た K, 姿なを N を が K 害然 ~ プ 2 苦' 下於 惜き は 卷 乳ち IJ 3 K さ ル K 1 神智 0 は、 隱之 居なる 普 0 シ る げ 7 は と 地 L あ を 館曲 下於 テ Ī ŧ 猶當 I L た げ 吸す 迫 0 なく、 L ル 6 : 7 ح 人な る は K 盡 2 ح 0 世 中 私記 き から 住す 2 7 Ĭ 0 7 無本 が t 下於 為 1 る泉だ。 S 有を 2 3 0 8 神 ح る。 0 K 7 ろ は、

ę

だ、

世世育 神祭 私た 私是 そ 2 20 そ 拗, 2 神か 永た 2 は n h ま 0 界か 0 遠為 0 K ね n L 2 懐か 奇 妻記 神な Ł は な は、 0 0 ^ 0 て 美多 赤か は 晴さ す は 0 乳豆 0 74 何言 は 私たし K 神智 1 ね to 5 2 樣主 を 感かん 溢る f 坊营 坊 0 200 世 < 1 S 0 食 育だ 激情 0 控と が ŧ P 7 n から 32 力 乳 す < 40 0 出い 永ら は b 0 70 る 0 机 房が た 遠ん 出だ を 孤二 力 る。 な づ 1 3 出汽 の b 0 3 L 見じ る N 0 の魂に 間が るあたいか な 乳点 な す で 0 K 10th ょ 永さ 育だ 1 3 1 は き る 5 遠急 な 0 額な 乳草 0 0 K ٤ 0 5 だ。 を 7 な 乳 を 0 1 0 埋 î は 0 7 糧か t

め

なた

v o

かだ

3 3

で!

あ

h

6

櫻さくらいる 母性 果芸 何先 も 私是 私を毛が價さ 雪雪 平 L 深か ح 元是 0 値も 0 L 2 0 5 乳节 眼 L t 0 云山 K カン B 专 à. 房がる 5 な 囁' な た å. h な カン \$ 20 温が は、 大海 ま 母は 5 75 5 K S L L 源なだを 不多 自ら き < ~ 2 7 な え 0 0 思し 手で 皮。 神か 乳节 な 下差 3 0 0 3 5 到力 愛か 思さ 吸す 膚ふ 房がる 乳さ 3 な を 0 S でき る。 な 展系 乳ち カン 水 I L ZA 近点 1 仕し あ 取亡 < を 房が 5 ٤ 0 0 私力 掛 だ 流流 ら 力 b だ V をし b から n \$ 6 1 K 押器 引 人い そ 出 D き 2 L る。 n t K T 7 < せ L < n 7 n あ 1 る

のだ。

永さ E さ 「乳の道」とは あ が流流 遠えの乳を らば私の魂い 7 永た 此 n 上之 遠え 房がさ る 饑 の乳を が え は ょ 房業 私だを < る 天ん ح 云山 0 待载 کم 乳点 ح 永れ が 9 が 遠ん ! な 7 の乳を る So 7 天だ 3 居ぶる 0 1 銀乳 礼 河ボ る K ŧ 乳点 が湧くし

辛らり 娼を全事では 様々 孝をん 永に直える 汚で 坊。姜。 妻。最為 上京 芥み P 0 t 箱ど 乳き て ح É K 0 0 0 は 0 神み 乳点 子飞 神な 育をは 管だ 糧や 0 15 K 側話 0 Z 2 ٤ 7 よ を 神祭 7 0 ア、 乳节 乳ち 2 ば 引四 7 L h あ 懐とろ 房が b 育だ 居ぶる で 0 李 湧り 7 る。 S \$ 0, 步 産き 育だ カン 2 0 ょ る き た 李 た き 5 E な 上版 n 35 つ 3 ら、 私是 陰計 た な 育だ t 礼 0 0 0 \$ がし 莲à He 乳点 6 1 1 だ 0 來會 1 ち は 6 み な 0 B な な る ア な 1 ょ 5 L 5 مح V カン בלב K 5 ع から 1 な t 1 0 た 0

ę,

權 版 大 大 有 所 正 正 + + 四 74 年 年 + = 月 月 版元 九 B H 發 即 行 圖 發 著 EPI 作 刷 行 東 者 者 者 京 東京市京橋區南金六町九番地 福·銀 東京市京橋區瀧 座 永 渡 福 賀 遠 沙新 口定 0 電話銀座一五八七帳替東京四〇四六十 山町 橋 乳 邊 永 川 價 房 五 金 番 = 吉地 豊 五 + 七六店 郎 良 彦 鎹



## ■目書行刊店書永福■

|                         |                    | 書書       | 打 †      | り占        | 香フ             | K TI             |          |                        |
|-------------------------|--------------------|----------|----------|-----------|----------------|------------------|----------|------------------------|
| 木下利玄著                   | 井 手 訶 六著           | 厨川白村著    | 厨川白村著    | 德富健次郎著    | 德富健次郎述         | 德富健次郎著           | 德富健次郎著   | 德富<br>健<br>次<br>郎<br>著 |
| 李青                      | □炬を翳す人             | □十字街頭を往  | □象牙の塔を出  | 口鮴黑い眼と茶色の | 一竹 崎 順         | ロみゝずのたはこ         | 新        | 口歌富士第                  |
| 集                       | Þ                  | <        | τ        | 自         | 子              | 2                | 春        | 第一卷                    |
| 送程價金二圖三十<br>錢<br>十<br>錢 | 送料金 二十 四錢<br>一十 四錢 | 送料金二十二 錢 | 定價金二圆八十錢 | 送料金 二 十錢  | <b>沒料金二十七錢</b> | 送料金二十 四 <b>錢</b> | 送料金二 十 錢 | 送料金二 十 錢               |

## 地殻を破って

送料金二十二錢 定價金二圓八十錢 定價金二圓八十錢

地平 老人の死 人間に向 L づれではない の愛され つて』(貧民窟十年の十字架の記錄) は常に 閣 る者には逆は 線 0 地 0 淋 つて悲 の床に末期の る時 球 一角か には しく痛 から しく叫 ら高 憎悪と怨恨が、争鬪と掠奪が、 まし 眞 ずい 理 くオリオンが登る、 乞食 水を汲む、 より So 33 然 一の爲には塵を拂ひ、 此 偶像の尊ばれる L 時、 曙 自ら 0 かしこに神殿を興し、こへに嘆ける魂に光を指さす。 は正 光 ·貧者 は に黒土をつん裂 何 時 世界、『地殼を汚す者よ!』と、 の間に坐り、光を携へて絶望者の友となり、 夜は更けたの も共 巷の淫賣婦には復活を語る。 貧困と冷酷が狂ひ呻く。 0 十字架の蔭から登るのだ。「地殼を だ、 いて萠 曙 え出づる人類の 0 光 も遠くは 人間 地球 先驅者 より な 春 の鍵は 金銀 の音

賀川豊彦著

コ
諸
県
源
の
二
等
分

近日發行



| *      | to the last |  |  |  |
|--------|-------------|--|--|--|
|        | ng in       |  |  |  |
|        |             |  |  |  |
|        |             |  |  |  |
|        |             |  |  |  |
|        |             |  |  |  |
|        |             |  |  |  |
|        |             |  |  |  |
|        |             |  |  |  |
|        |             |  |  |  |
|        |             |  |  |  |
|        |             |  |  |  |
|        |             |  |  |  |
|        |             |  |  |  |
|        |             |  |  |  |
|        |             |  |  |  |
|        |             |  |  |  |
|        |             |  |  |  |
|        |             |  |  |  |
|        |             |  |  |  |
|        |             |  |  |  |
|        |             |  |  |  |
|        |             |  |  |  |
|        |             |  |  |  |
|        |             |  |  |  |
|        |             |  |  |  |
|        |             |  |  |  |
|        |             |  |  |  |
|        |             |  |  |  |
|        |             |  |  |  |
|        |             |  |  |  |
|        |             |  |  |  |
|        |             |  |  |  |
|        |             |  |  |  |
|        |             |  |  |  |
|        |             |  |  |  |
|        |             |  |  |  |
|        |             |  |  |  |
| 2015/8 |             |  |  |  |
|        |             |  |  |  |
|        |             |  |  |  |



| DATE DUE |                   |  |  |  |  |
|----------|-------------------|--|--|--|--|
|          |                   |  |  |  |  |
|          |                   |  |  |  |  |
|          |                   |  |  |  |  |
|          |                   |  |  |  |  |
|          |                   |  |  |  |  |
|          |                   |  |  |  |  |
|          |                   |  |  |  |  |
|          |                   |  |  |  |  |
|          |                   |  |  |  |  |
|          |                   |  |  |  |  |
|          |                   |  |  |  |  |
|          |                   |  |  |  |  |
|          |                   |  |  |  |  |
|          |                   |  |  |  |  |
|          |                   |  |  |  |  |
|          |                   |  |  |  |  |
|          |                   |  |  |  |  |
| GAYLORD  | PRINTED IN U.S.A. |  |  |  |  |

GTU Library
2400 Ridge Road
Berkeley, CA 94709
For renewals call (510) 649-2500
All items are subject to recall.

